

宋史

元 脱 脱 等撰

中 華

書

局

卷一一六至卷一二九(志) 册

# 宋史卷一百一十六

## 志第六十九

## 禮十九寶豐一

#### 大朝會儀 常朝儀

誤燕其臣下,皆以嘉賓稱之。宋之朝儀,政和詳定五禮,列爲賓禮。今修宋史,存其舊云。 親諸侯」。 周電 蓋君臣之際體統雖嚴,然而接以仁義,攝以威儀,實有賓主之道焉。 ·司儀掌九儀賓客擯相,詔王南鄕以朝諸侯;「大行人掌大賓之禮、大客之儀,以 是以小雅鹿

始受朝賀於崇元殿,服袞冕,設宮縣、 大朝會。 志 第 六 + 宋承前代之制,以元日、五月朔、冬至行大朝會之禮。 九 禮 + 九 仗衞如儀Clo。 仗退, 羣臣詣皇太后宮門奉賀。 太祖建隆二年正 一月朔,

二七四三

儀 服, **| 仗如元會儀。** 御廣德殿,華臣 乾德三年多至,受朝賀於文明殿,四年於朝元殿,賀畢,常服御大明殿, 上壽,用敎坊樂。 五月朔,受朝賀於崇元殿,帝服 通 天冠、絳紗袍,宮縣、

太宗淳化三年正月朔,命有司約開元禮定上壽儀, 皆以法服行禮、設宮縣、萬舞、酒

行罷。

哥

上壽,始川雅

樂登歌、二舞、羣臣

酒

五.

一行罷

仁宗天聖四年十二月,詔明年正月朔先率百官赴會慶殿,上皇太后壽,酒畢,乃受朝天 咸平三年五月朔,雨,命放仗,百官常服,起居於長春殿,退詣 正衙,立班 宣

安殿,仍令太常禮院修定儀制。

常侍承旨答曰:「履新之祐,與皇帝同之。」帝再拜,詣皇太后御坐稍東。 立,教坊樂止,皇帝受虛醆還幄。通事舍人引百官橫行,典儀贊再拜、舞蹈、起居。 令節,不勝大慶,謹上千萬歲壽。」 再拜,內常侍宣答曰:「恭舉皇帝壽酒。」 帝再拜, 者監進,帝跪進訖(三)以盤興,內謁者監承接之,帝却就褥位,跪奏曰:「臣某稽首言: 拜,跪稱:「臣某言:元正啓祚,萬物惟新。 皇太后出殿後幄,鳴鞭,升坐;又詣殿後皇帝幄,引皇帝出 五年正月朔,曉漏未盡三刻,宰臣、百官與遼使、諸軍將校, 伏惟尊號皇太后陛下,膺時納祐, 帝服鞾袍、於簾內北向 並常服班會慶殿。 內給事的滔授內謁 於天同休。」內 太尉升 執盤侍 褥位 內侍請 元正 再

既賀,更服通天冠、絳紗袍,稱觴上壽,止舉四臂。乘輿還內,恭謝太后如常 先置門外,左右令史絳衣對舉,給事中押祥瑞(B)、中書侍郎押表案入,分詣東西階下對立。 令(E)、門下侍郎各於案取所奏文,詣褥位,脫劍舄,以次升,分東西立。 殿,起居稱賀。 旨宣羣臣升殿,再拜,升,及東西廂坐,酒三行,侍中奏禮畢,退。 節,臣等不勝慶抃,謹上千萬歲壽。」降,還位,皆再拜。宣徽使承旨日 太尉升, **東階,翰** 自 四時, 與公等同之。」皆再拜、舞蹈 立簾 林使酌御 稱賀簾外,降,還位,皆再拜、舞蹈。 以外,樂止。內謁者監出簾授虛盞。 百官就朝堂易朝服,班天安殿朝賀,帝服袞冕受朝。 酒盞授太尉,執盞盤跪進簾外,內謁 **閤門使簾** 外奏:「宰臣某以下進壽酒。」皆再 侍中承旨曰「有制」,皆再拜,宣曰:「履新之 太尉降階,橫行,皆再拜、舞蹈。 者監跪接以進,太尉跪奏曰 樞密使以下迎乘 禮官、通事舍人引中 學公等觴 諸方鎭表、祥瑞案 拜。 当皆 興於長春 宣徽使承 :「元正令 太尉升自 再拜。

會儀二篇、冷式四十篇, 韶頒行之。其制. 神宗元豐元年,詔龍圖閣直學士、史館修撰宋敏求等詳定正殿御殿儀注,敏求途上朝

樂令展宮架之樂于橫街南。鼓吹令分置十二案于宮架外。 後,百官、宗室、客使次于朝堂之內外。 五輅先陳于庭,兵部設黃麾仗于殿之內外。 大 元正、<br />
多至大朝會,有司設御坐大慶殿,東西房于御坐之左右少北,東西閤于殿 協律郎二人,一位殿上西階

志

第

門外之左右。冬至不設給事中位、祥瑞案。 冬至不 仗于門及殿庭。 大樂令、樂工、協律郎入就位。中書侍郎以諸方鎭表案,給事中以祥瑞案俟于大慶 設 質物。 一位宮架西北,俱東向 餘則列大慶門外。 百僚、客使等俱入朝。文武常參官朝服,陪位官公服,近仗就陳于閤 陳布將士于街。 陳興輦、 諸侍衞官各服其器服 御馬于龍墀, 左右金吾六軍諸衞勒所部,列黃麾大 繖扇于沙墀, 貢物于宮架南

門下 前,北向跪奏:「文武百寮、太尉具官臣某等言: 郞 任、遼使俱 证 郞 版奏中嚴,又奏外辦。 興卽坐,扇開,殿下鳴鞭。 合,帝服通天冠、絳紗袍。 俱降 、給事 安樂作,就位。樂止,押樂官歸本班,起居畢,復案位。三師、親王以下及御史臺、外正 侍 **輂出,至西閤降辇,符寶與奉寶詣閤門奉迎,百官、客使、陪位官俱入就位。** 郎 至兩階 中押表案、祥瑞案入,詣東西階下對立,百官、宗室及遼使班分東西,以次入, 各於案取所奏之文詣 就北 下立。 ·向位。典儀贊拜(語),在位者皆再拜,起居訖,太尉將升,中書令、門下侍 凡太尉行,則樂作,至位樂止。 殿上鳴鞭,宮縣撞黃鐘之鐘,右五鐘皆應。內侍承旨索扇,扇 御興出,協律郎舉應奏乾安樂,鼓吹振作。 協律郎偃麾樂止,爐煙升。符寶郎奉寶置御坐前,中書侍 海位, 源位, 解 劍脫舄 太尉詣 元正 以次升, 上啓祚, 西階下,解劍脫舄升殿。 分東西立以俟。 萬物咸新。 帝出自 冬至易為 太尉詣 西房,降 中書令、 「暑運推 侍中 御坐

移, 日 南長至」。伏惟皇帝陛下應乾納祐,與天同休。」冤伏,興,降階,佩劍納鳥, 餘官準 此

瑞 還位 **教賓之鐘,左五鐘皆應,協律** 承 横 房,扇開,偃麾樂止。 制宣答曰:「履新之慶,多至易曰「履長之慶」。 制位 ,請付史館,皆如 ·行官分班立。中書令、門下侍郎升詣御坐前,各奏諸方鎭表及祥瑞訖,戶部尚書就 一,在位 官俱再拜、舞蹈,三稱萬歲,再拜。 上儀。侍中進當御坐前奏禮畢,殿上承旨索扇,殿下鳴鞭,宮縣撞 侍中奏解嚴(私),百官退還次。 請付所司。 郞 、舉麾,宮縣奏乾安樂,鼓吹振作,帝降坐,御輿入自東 與公等同之。」贊者曰「拜」,舞蹈三稱萬歲。 禮部尚書奏諸蕃貢物如之。 侍中進當御坐前承旨, 客使、陪位官 並 退 退臨階, 司天監奏雲物祥 西向,稱

者各 文武 少 南 立 相 有 設坫于尊 其位 向 司 ,異位 設食案,大樂令設登歌殿上,二舞入,立于架南。 ,仗衞仍 重行 南 加 立 了,以北爲上**,**非升殿者位于東西廊下。 爵 俟,上 壽 0 有司設上下羣臣酒尊于 百官立 班 如 朝 賀儀 殿下東西廂(七)。 預 尚 食 奉 御 設 壽 坐當升殿者位御坐之前, 侍衛官及執 尊于殿東楹

侍 刨 中 坐 一,扇開 承 侍 旨 中 版 稱 樂 制 奏 中嚴、外辦 可, 止 少退。 攢 拜 畢,光祿卿詣橫 聞 舍人日「拜」, 鳴鞭,索扇 省南 , 帝 光祿卿再拜訖, 服 ,跪奏:具官臣某言 通 天冠、絳紗袍, 御 復位。 ,請允羣臣 興出 三師以下就位 東房,樂作。 Ŀ 一壽。」興,

志

第

六

+

九

禮十

九

萬歲,如上儀 爵(云),和安樂作,飲畢,樂止。太尉受虛爵復於坫,降階。三師以下再拜、舞蹈(云),稱 者曰「拜」, 在位者皆再拜, 三稱萬歲。侍中承旨退, 西向宣曰:「舉公等觴。」 尉具官臣某等稽首言:元正首祚,臣等不勝大慶,謹上千萬壽。」倪伏,興,降,復位。 貸授太尉,<br />
潛笏執質詣前跪進,帝執饌,太尉出笏,<br />
倪伏,興,少退,跪奏:「文武 「拜」,在位者皆再拜,三稱萬歲,北向,班分東西序立。太尉自東階侍立,帝舉第一 在位者皆拜舞,三稱萬歲。 太尉升殿,詣壽尊所,北向,尚食奉御酌 百寮、太 贊者曰 御酒

丞引盛德升聞之舞入,作三變,止,出。殿中監進第三爵,羣官立席後。 播笏受酒 (E) 宮縣作正安之樂,文舞入,立宮架北。 觴行一周。凡行酒訖,並太官令 第二爵,登歌作,世露之曲。飲訖,殿中監受爵,樂止。羣臣升殿,就橫行位。舍人曰: 稱 奏巡周 者皆再拜。公王等詣東西階(11),升立於席後。尚食奉御進酒,殿中監省酒以進,帝舉 「各賜酒。」贊者曰「拜」,羣官皆再拜,三稱萬歲。舍人曰:「就坐。」太官令行酒,羣官 有制,贊者曰「拜」,在位者皆再拜。宣曰:「延公王等升殿(10)。」贊者曰「拜」, 侍中進奏:「侍中具官臣某言,請延公王等升殿。」 俛伏,興,降,復位,侍中承旨退, 了、樂止。 尙食進食,升階,以次置御坐前。 又設羣官食,訖,太官令奏食徧。太樂 登歌作瑞木成

律郎倪: 之典 歲,起,分班 坐前跪奏禮 食,如上儀。 文之曲。 ,如第三爵。 伏, 飲訖,樂止。 舉麾,太樂令令奏乾安之樂,鼓吹振作。 यूं: 一舉,俛伏,興,與羣官俱降階復位,贊者曰 太樂丞引天下大定之舞,作三變, 殿上索扇,扇合,殿下鳴鞭,太樂令撞裝賓之鐘,左 太官令行酒又一周,樂止,舍人曰:「可起。」百 殿中丞受虚爵,舍人曰三就坐。」 止,出。 帝降坐,御興入自東房,扇開 「拜」, 殿中監 羣官皆坐 進第 皆 寮皆立席後,侍 ||再拜、| 加爾, 右 又行酒、作樂、進 鐘 舞蹈 皆 台 應 歌奏嘉禾 一三種 1 進 協 樂 萬 御

舊制 ,朝賀、上壽,帝執鎭圭,至是始罷不用

止。

侍中奏解嚴

,所司承旨放仗。

百寮再拜,相次退。

命 稱尊賢才、體羣臣之意。 聘禮馬在庭,而賓升堂私覿。 元祐八年,太常博士陳祥道言:「貴人賤馬, 請改儀注以御馬在庭,於義爲允。」 今元會儀,御馬立於龍墀之上,而特進以下立於庭,是不 古今所同。 故覲 一禮馬在庭,而侯氏升堂致

服 朔於故事當大朝會,乞就是日行受寶之禮,依上尊號寶册儀。 (, 多至日受元圭, 通天冠、絳紗袍,御大慶殿,降坐受寶,羣臣上壽稱賀。」其後,徽宗以元日受八寶及定命 舊制,五月朔受朝,熙寧二年詔罷之。|元符元年四月, 皆于大慶殿行朝賀禮。 得傳國受命寶, 前一 Ξ, 帝齋于殿內; 禮官言:「五月

翼日

志

**升**開 並 爲天下化成之舞, 如舊儀。凡遇國恤 (新 `{儀 成 改元豐儀太尉爲上公,侍中爲左輔,中書令爲右弼,太樂令爲大晟 則廢,若無事不視朝,則下敕云「不御殿」,羣臣進表稱賀于 天下大定爲四夷來王之舞及增刑部尚書奏「天下斷絕,請付史館」 閣 府 盛

取旨。 禮,以明天子之尊,庶幾舊典不至廢墜。」禮部太常寺考定朝會之禮,依國故事,設黃塵、大 以 文德、紫宸、垂拱殿禮制各有不同,月朔視朝則御文德殿,謂之前殿正衙,仍設黃塵半仗 行。」十一月,權禮部侍郎王賞等言:「朝會之制,正旦、多至及大慶受朝受賀,係御大慶殿。其 仗、車輅、法物、樂舞等,百寮服朝服,再拜上壽,宣王公升殿,間飲三周。詔:「自來年舉 不遑暇。 建隆元年即位,受朝于崇元殿。 紹 垂拱皆係 自上世以來,未之有改也。 興十二年十月,臣僚言:「竊以元正一歲之首,多至一陽之復,聖人重之,制爲朝賀之 從之。 茲者太母還宮,國家大慶,四方來賀,亶惟其時。 側殿(回,不設儀仗。元正在近,大慶殿之禮事務至多,乞候來年冬至別行 漢高祖以五年卽位,而七年受朝于長樂宮, 主上臨御十有六年,正、至朝賀,初未嘗講。 欲望自今元正、冬至舉行朝賀之 我太祖皇帝 艱難之際宜

朋 年 , 閤門言:「依汴京故事, 遇行大禮, 則冬至及次年正旦朝會皆罷。

十四年九月,有司言三明年正旦朝會,請權以文德殿爲大慶殿,合設黃麾大仗五千二

行 + 在致仕官 七人,欲權減三分之一;合設八寶於御坐之東 、諸路貢士舉首,並令立班。」詔從之。 西,及登歌、宮架、 十五年正旦, 御大慶殿受朝, 文武百官朝 樂舞、 諸州諸蕃 貢物。

侍從官而上,日朝垂拱,謂之常參官。 官 五. 皇帝日御垂拱殿。 之常參,其後此禮漸廢。 古之燕朝也。 以上,朔望一朝紫宸,爲朔參官、望參官,遂爲定制。 日起居 常朝之儀。 則於崇德殿或長春殿,中書、門下爲班首。長春即垂拱也。 而外又有含元殿,含元非正、至大朝會不御。 唐以宣政爲前殿,謂之正衙,即古之內朝也。 文武官日赴文德殿正衙日常參,宰相一人押班。 後唐明宗始詔羣臣每五日一隨宰相入見,謂之起居, 百司 '朝官以上,每五日 正衙則日見,羣臣百官皆在,謂 一朝紫宸,爲六參官。在京朝 以紫宸爲便殿,謂之入閣 其朝朔望 至元豐中官制行,始詔 一亦於此殿。 宋因 1其制。

官 有 詔旨免常朝 正 衙 常常參。 國朝之制"兩省、臺官、文武百官每日赴文德殿立班,宰臣 及勾當 更番宿者不赴。遇假倂三日以上,卽橫行參假。 宰臣、參知政事 員 押班。常朝

志

兩省官 品不 匚 外 俟班定, 榀 讀 再 院 及 兩 I<sup>、</sup>親王 拜而 赴正 班 學士、直學士、知制誥、待制, 了北向,四色官立其後。 舍人通承旨奉敕不坐,四色官應喏急趨至放班位宣敕,在位官皆 御史各就 親王宗至入東上閤門。 免常朝者 敍 左巡 及右巡使入,次見、謝、辭官入,次兩省官入,兩省官自殿西偏門入,於右斷 循午 幕次舊在中書門外 匹 衙 退。 一、使相 便奏武班,右巡使奏文班。 副使、知院、 階 就 位。 正 一衙見、謝、辭官立於大班之南,右巡使立正 揖"班位再揖。 其應橫行者班定,通事舍人揖羣官轉班北向:舍人揖 其 悉 ,俟班定,引贊引出東上閤門,至押班位,西向立定,先赴午階南中書門下正衙位 集 日 次文班一品、二品入。次宰臣出東上閤門,就位,通事舍人一員立於閤門 文武 事 觀文殿大學士、資政殿大學士、觀文殿學士、三司 ,近制就使權 同知院、簽書院事、參知 務急速,赴横行不及者, 班尚 三院不全, 書、 如只巡 就朝堂門南上將軍幕次。 直學士以上集丞郎幕次,待制集上將軍幕次。 上將軍以 使一員,即 即不揖。 牒報**臺**。如遇親 下,並先 就入 揖訖,臺官與左巡使先入,各就位。左右巡 政 班南立,單奏。 事、宣徽使、 凡見、謝、辭官,新受、加恩、出使到闕者〔三〕。字 殺立 王、使相過 衙位 一於殿門之外,東 如俱闕,即於臺官或員外郞以下 南 ]]: 宗室節度使以下至刺 衙, , 北 向。 則取 再拜復位, 俟班定,四方館吏引入殿西便門 別旨。 使、翰 臺官 四 正衙 政門北偏門立,候文武 相 羣官見、謝、辭者, 林 , 学臣、樞 大夫、中丞、三 再拜,却還押班 间 資政 如常朝之儀。 文班 侍 史將 差 使立 密 出 軍 四 鐘 便 班 鼓

吏部 解 言 內 樞 度 就 赴班,於大夫、中丞前出。門下、中書侍郎至正 使 畢 勒 職 密 一, 放 堂吏引入殿 留 者 都 銓 至 班 軍 亦 承 刺 官 訖 祕 校 新 旨 史、 見。 由 書 領 受者 西 監 諸 軍 東便門赴 郡 準 偏 使副 職 、修撰、 門出 儀 者 京 制, 四 厢 班, 朝 知貢 內客省 醫官帶 御 官 都指揮使以上云,三司 直 史大夫至御 於兩省、臺官前出。 舉官 改 館 、賜章 使 合謝 閣 正 至 校 員官者 辭。 服 通 理 近歲皆 者 事 檢討、 史,序班 致 舍人,節度行 並 尙 言,四方館吏引先集勤政門北,俟班定,於一品、二品官未就位 即時 仕、責授、 文東武 三司 書丞· 如常朝。 鎖宿,故謝 (西相向) 判官、 郎、 副 使、文班京朝官 降授、 三師、三公、僕射,東宮三師、 軍 左右 ,重行序立,餘如常 辭 司 主 皆停。 馬 判 並 金吾上將軍至將 至 官、 謝 團 開 行 練 軍 封 副 副 朝。 武 府 使 一使仍辭。 判官、 官郎將以 幕 其 權 軍 職 三司 京朝官 上佐 推 序班 上 使、 三少 州 如 宮僚のも、 縣官 開 分司 常 貢 朝。 封 班 舉 前 入殿 節 先

綴 以下 東 本 內 西 班 殿 班 , 垂 呈 殿 當 拱 次 進 諸 殿 侍 首 目 Ŧ 起 , 諸 者 府 居 班 次三 次 ,殿前 僚 御 則 · 次殿前 前 內侍省 班 指 忠 使臣 撣 佐 使、 節 左 都 諸軍使(10)、都頭, 右班 度、觀 知、押班, 殿 都 前 處候 察 都 、防禦、團 指 以下、內殿 率內供 揮 使 練 桽 次皇親將軍以下至殿直 (直、散) 刺 奉官以 水灾等子 軍 校 員 、散 下丼寄 至 弟 充供 副 指 揮 指 奉 · 元 揮 官 班 、散都 使 侍 等先 禁、 次 頭 殿 起居 駙 金 直,有 次行 馬 槍 ; 班 都 旨令內朝起 次客 等。 尉 門指揮 次 , 省 任刺 長 入 居 使率行 史以 閻 者(六)。 祗 上者 候 使

志

第

六

+

九

醴

+

九

喝。 謝 宰相、親王、使相赴崇德殿, 返 聽 府、 升 諧司 軍 卽 侍 軍 揮 直 心非於 先進 將 殿問 校入賀致辭,閤門使宣答; 使, 學 起 審刑院 使 辭 日 相 居。 取旨。 副 殿 止 氼 門外, 聖 都 升 以下 卽 使相 直、 中 再 殿間 體 以 及 判 其見、謝、辭官,以次入于庭。 至 拜 書舍人、三司 翰林醫官、 上 自秘 殿 起居 次節 羣臣以次登殿。 並 宰相 聖體。其賜分物 直, 內 官 朔望及三 書監、上將軍、觀察使、內客省使以上得拜殿門階上〔三〕, 侍 分東 引 畢,見、謝 贊喝。 奏事 腹使, 對, 四 待 對 , 副 如 兼於殿門外宣辭 立, 次 日 詔 樞 使、 傳宣前 卽宣 等同 假 統 班 密、 餘 酒 宰相致辭,宣徽使宣答。 大兩省以 入。 軍 知 皆 (食及 一徽使通喚、餘皆 ,次兩 宣 .班 北 樞 起 殿不 一徽使 面。 密 入; 居注、皇城 如 收進奉物, 上 使 御崇德殿 長 使留 坐, 領務京師有公事 退候 春殿 以下 次親王、侍 凡見者先之,謝次之,辭又次之。 戒勵 後、 皆 卽宰相、樞密使、 皆 北 內監 宰相 舞 觀察使, 面 側立候通, 皆舞 凡  $\equiv$ 即紫宸殿 蹈 衞親 庫 國 對 許 藏 蹈 有大慶瑞及出 畢, 早朝 宰 卽 如賜酒 軍 朝 次 稱 時 也。 相 官 馬 謝 請對。 樞 再拜舞蹈 團 及升殿 卽 文明殿學士、三司 步 密 練、 則宰 參知 諸 凡收 樞 軍 使 自餘 司 即預坐官後入,作樂送酒 防禦使、 密使以 都指 止 進 復入奏事 相 政 使 拜御 受使出入要切 奉物皆入謝 師 ; 副 、樞密、宣 事最後 致解, 揮 勝 坐 下 內殿 前, 捷 使 刺 先就 出使閑慢 率 史, 入。 卽 餘 軍 崇 樞密使率 皆 次三司、 標職 者, 徽 使、 不 班 庭 次 校 班 舞 使 以 欲回 中 或 翰林 侍 至 上並 州 候 班 蹈 起 供 未 次。 衞 副 奏 奉官 升 升 居 閤 內職 都 朝 馬 門贊 坐 惟 官, 封 則

加 曲宴之儀。 晚朝則宰 相、樞密、翰林學士當直者,洎近侍執事之臣皆赴

乾德六年九月, 始 辽 旬J 假 日 御 講 武殿, 又名崇政。 近臣 但赴 早參。 宰相以下鞾笏,諸司使以下

繫帶。其節假及大祀,並令如式。

崇政 見官吏。 殿 開寶 如假 先 九年四 之。 日 告謝, 月, 起居辭見畢, 詔 次軍頭引 旬 休 日 即移御坐,臨軒視 不 見司 視 事 奏事 o 及太宗卽位,復 于殿 下, 事 次三班、審官院、 既退,復有奏事 如舊視朝。 流內 , 退進食訖, 或閱器物之式 銓 刑 部 則 及 易 諸 服, 司 引 御

之後殿再

坐

出閣 談笑 書。 門 犯者 喧譁,入正 淳化 不 1奪奉 卽 三年, 就 班 衙門執笏 月; 令有司 無故離位,廊 有司 申舉十五條: 不端,行立 振舉, 拒不 下 食、行坐失儀, 证緩, ·伏者,錄奏貶降 常參文武官或有朝堂行私禮, 至班 列行立 入朝及退朝不從正衙門出入, 非公事入中 不正, 趨 拜 失儀, 跪 言語微 拜, 待漏 喧, 行 立 穿 一失序, 班 仗,

令三言、 臣 日 內 起 殿 景德二 居, 司 起 大監、 頻違 居 外, 年,光祿寺丞錢易言:「竊覩文德殿常朝班不及三四十人,蓋以凡掌 舊章。 翰林天文、監倉場庫務等仍免。 並赴 文德殿常參。 望令並赴朝參 其審 乃詔 刑 院 應 三館 大理寺、 、秘書閣、尚書省二十四 臺直官、開封府判官推官司 司、 諸 職 務 言] 錄 寺 11-監 赴 兩 縣 朝 五.

志第六十九 禮十九

班

腽

使官

視其入晚者申奏。

疾者,

遣醫親視。

漏 院 候開 大 中 祥符二年,御 为門 伏緣 史知雜趙湘言:「伏見常參官每日趣 每日迨辰以朝,以故後時方入。 朝, 又 風雨寒暑,即多稱疾,宜令知 多不 整肅。 舊制, 並 早赴待

錢 中 日 如 穀 中 前 外 書、 後 事 晏 寧, 務 禧 殿 門下之議 不 四 遣差臣僚,除急切大事須面對 政 年十月,中書、門下言:「唐朝故事 坐,隻日 刑 清簡,望準舊事,三日、五 (国)。 視事 俄 ; 又請 或於長春殿,或於承明殿,應內殿 隻日承明殿常朝,依假 7外,餘並令中書、樞密院 日 一臨軒聽政, , : 五日一開延英, 隻日 日 隻日 便 服 視事 起 視事,不鳴 附 居羣臣並依常 , 奏。 1視事 雙日 了,雙日 不坐。 鞭 詔禮儀院詳定,雙 不坐。 日 至於 可。 起 刑章 方今 餘

五 班 餘 康定 聽後 初, 殿 詔 對,御 中書、樞 廚 給 密、三司,大節、大忌給 食。 假 日,崇政殿辰漏,上入 假 日 小 內進食,俟 節 们 休 並 再 坐復 後殿奏事 對 了,前後 以好得過

剧 殿, 應際 表待罪,且言「唐及五代會要,月九開延英,則餘日宰相當押正衙班。 門 日常 傳宣 廢 神宗 朝 朝 放 儀 卽 二,不 位 班 五 日皆 多不 報 御 史 入, 復赴 舊制 中 日 丞 起居。 王陶 :祖宗 王 陶 以皇祐 议來, 以韓琦、 平時 字相 編敕宰臣 日 御 曾公亮 垂 垂拱殿 拱 殿, 押 違 班儀 奏 故 待制、 事 事 制 畢 不 移 諸司 -,赴文德殿 押 中 班 書, 使 爲 以上 不 謂 恭, 一天子新 押 何 及延英對日 班 劾之。 赴, 一,或 而 卽 日 琦、 百官 位 昃未退,則 未御內 公亮 班 大 文德 臣 上

不 赴 殿 請 故 過 文 令字 事 前 德 辰 押 傳 IE 殿 相 宣 文 遵 令御 德 放 然則 國 班 班 朝 史臺放 一, 則 自 舊 以 今宰臣常不 制 宰相 妨 押 班 職 班 不 光光 浸廢,乃 押正 ', 不 又言. 須詳定。 至 衙 文 至 班 垂 德 今 一明矣。 殿 日 拱 鄩 押 奏 詔 請 班 自 字字 事 下 祖 太常 畢 請 宗 相 春分辰 繼 春 春分辰初、秋 禮院 日 分以後 臨 正 詳定。 朝 鮮 宰 秋 \_。 ||陶 有 分巳 相 分 不 奏 辰 坐 過 刻, 事 組 正 辰 奏 杒, 垂 至 司 事 祥 拱 馬 秋 未 殿 符 光 单 分以 未 代 初 退 爲 後 刨 始 中丞 鮮 聽 詔 加 有 勿 循

庶

幾

此

禮

不

至

遂

一廢。」

迺

詔

春

秋

分率

以

辰

IF.

宸殿 遇 引 班 密 行 日 揮 門 高 字 以 以 亚 皇親 臣 百 拱 下 下 計 熈 官 寧六 殿 以 況 次 使 + 实 起 大 5 百 皇 柜 親 居, 官 年 班 大 八 親 以 王 班 起 本 班 IF. 使 其 下 不 入。 起 月, 居 相 親 使 至 居, 分 日 以 王 相 刺 西 別 , 起 一、使相 下 將 史 以 後 上 丞 居 重 親王 下 + 閤 涌 畢 鄓 班 行 至 事 門 以下 異位 以 給 候 舍 刺 副 下 使張 諫、 人引 百 史 方引 班 官 爲 + + 臺省 出 宰 班 班 兩 誠 並依舊儀序入起居。」從之。 見 一合爲 絕, 執 班 入 及常 、謝、辭。 言:「 , 方奏 樞 兩 미 JU 密 参官 省 减 班 垂 班 지지 或 使 拱殿 , 一一个獨 以下 出 遇 洮 班 親 使 百 王 常 次 官 起居。 大 爲 如 网 使 朝,先內侍 起 班 垂 相 巡 入,次 居 拱 班 使出 以 立. 日 殿 , 下 侍 定,方引 常 親 曲 自 九月, 中 唱 衞 朝 爲 行 王 內侍都 書、 馬 不 門 分 次侍 步 係 引 後 别 樞 兩 軍 百 進 省官 密 都 虚 通 衞 知 官 使李端 方 指 占 以 事 馬 起 奏 入, 畤 含 步 下 揮 居 事 次 至宿 使 刻 軍 ·, 已 或紫 阁 引 爲 都 是 FF 請 指 樞 衞

志

「近朔望御文德殿視朝,祁寒盛暑數煩淸蹕,而紫宸之朝歲中罕御。 請朔日御文德,旣望坐

紫宸,庶幾正衙、內殿朝儀並舉。」從之。

元豐八年二月, 韶諸三省、御史臺、寺監長貳、開封府推判官六參,職事官、 赤縣丞以

上、寄祿升朝官在京釐務者望參,不釐務者朔參。

哲宗元祐四年十月,以戶部尚書呂公孺言,詔朔參官兼赴望參,望參官兼赴六參。 五

年,詔權侍郎並日參。

有 朝 參 失先朝 班序 紹 聖四年十月,御史臺言:「外任官到闕朝見訖,並令赴朔、望參。」尋又言:「元豐官制, 有 分別等差之意。 日 參、六參、望參、朔參,已著爲令。 止依元豐儀令。」從之。 元祐· 中,改朔參兼赴望參,望參兼赴六參,

政 和 詳定五禮新儀,有文德殿月朔視朝儀、紫宸殿望參儀、垂拱殿四參儀、紫宸殿日參

**{養** 垂拱殿日參儀、崇政殿再坐儀、崇政殿假 日起居儀,其文不 · 載。 中興 仍舊制

帝 祗應武功大夫以下,通班常起居。 僚,次皇太子,次行門已上, 坐,先讀奏目。 乾道二年九月,閤門奏:垂拱殿四多,四多官謂宰執、侍從、武臣 知閤以下,次御帶、環衞官以下,次忠佐 逐班並常 次親王,次馬步軍都指揮使, 起居。 次樞 密、學士、待制 一、殿前 正任、文臣卿監員郞監察御史已上。 都指揮使以 、樞密都 次使相,次馬步軍員僚已 承旨 下,次殿前 以下 ٠, 知 閣 司 員 丼

下班 起。 兩省官出,次殿 武 上、逐班 百官入(量),相向 起居。 詔:「今後遇四參日,分起居班次, 並常起居。 却令親王幷殿前都指揮使以下殿前司員 中侍 立定,通 . 御史對揖出,三省、樞密院奏事,次引見、謝、辭,次引臣僚奏事訖,皇帝 次殿中侍御史入側宣大起居訖,歸侍立位。 班 面北立,大起居訖, 可移殿中侍御史及宰執以下百官班, 凡常起居兩拜,大起居七拜。 僚, 逐班於宰執以下班後起居, 次宰執以下,並兩省官、文 三省升殿侍立。次 令次樞密以 餘並

淳熙 七年九月,詔:「自今垂拱殿日參,宰臣特冤宣名。」

從之。 辟也。 從臣不與,四參止及卿郎,而乃累月僅或一舉。咫尺天威,疏簡至此,非所以尊君上而勵百 輟,而外廷不知聖意,或謂姑從簡便,非所以肅百執事也。 近者每日改常朝爲後殿,四參之禮亦多不講,正殿、後殿、四參間免。 嘉定十二年正月,臣僚奏:「竊見皇帝御正殿,或御後殿,固可間舉,四參官亦有定日 伏願陛下嚴常朝、後殿、四參之禮,起羣下肅謹之心,彰明時厲精之治,豈不偉哉。」 常朝之禮止於從臣,後殿之儀 陛下臨朝之日固未嘗

辭、見及謝、先詣正衙、見訖,御史臺具官位姓名以報,閤門方許入對,此國家舊制也。自乾德 初,羣臣見、辭、謝,皆赴正衙。 淳化二年知雜御史張郁言:「正衙之設謂之外朝,凡羣臣

志

於橫 節尤爲未當。 之制 赴 親王 失於 不坐,實爲因習之誤。 下詳定官制所。言言:「今天子日聽政於垂拱,以接執政官及內朝之臣,而更於別 押 不 諸 通 [大起居] 不當復有橫行參假。 ·坐, 則 녉 而 班 一始詔先赴中 以下 待御 行參假,與夫見、謝、辭官先過正衙,雖沿唐之故事,然必俟天子御殿之目行之可也。」詔 近年已能,而武 中請,未能釐正。兩省、臺官、文武百官赴文德殿,東西相向對立, 舍人以上新授者亦赴正 職官

持將校至

刺史以上新授者

言,欲望同百官例, 再 今垂拱內殿宰臣以下旣已日參,而文德常朝仍復不廢,舛謬倒置,莫此爲甚。 應見、謝、辭者,皆先赴文德殿,謂之過正衙。 拜而 史知雜事滿中行上言云三「文德正衙之制,尚存常朝之虛名,襲橫行之謬 又辭、見、謝,自已入見天子,則前殿正衙對拜爲虛文。 其連遇朝假,則百官司 退,謂之常朝。 ·謝,後詣 班諸衙本朝又不常置。故今之赴常朝者,獨御史臺官與審官、待次階 兼有執事升朝官五日一赴起居,而未有執事者反謂之參(ē),疏數之 正衙。 - 衙辭謝 遇休假倂三日以 而文武官中謝後(云),次日並赴正衙,內諸司遙領 宜如中行言。」於是常朝、正衙、橫行之儀俱罷 ,出使急速免衙辭者亦具狀報臺,違者罰奉一月。 上,應內殿起居官畢集,謂之橫行。自宰臣 然在京鳌務之官例以別敕免參,宰臣 赴正衙謝。」從之。 宰臣 一員押 元豐既定朝參 刺史、閤門 例,有司 殿宣 聞 其內 至 傳

- (二) 仗衛 如儀 「仗」原作「侍」,據通考卷一〇七王禮考、宋會要禮五六之四改
- (三) 內給事酌酒授內謁者監進帝跪進訖 「專」原作「侍」,據通考卷一〇七王禮考、太常因革禮卷八

七朝賀並上壽條改。

- (三) 通事舍人引中書令 「事」原作「侍」,據上文及通考卷一〇七王禮考改。
- (日) 左右 令史絳衣對舉給事中押祥瑞 「史」原作「使」,「事」原作「侍」, 據下文及通考卷一〇七

王禮考改。

- **£** 典儀贊拜 「拜」字原脫,據通考卷一〇八王禮考並參考宋會要禮五六之一改。
- (六) 侍中奏解嚴 「中」原作「郞」,據上下文及通考卷一〇八王禮考、宋會要禮五六之二改。
- [4] 有司設上下羣臣酒尊于殿下東西廂 「于」字原脫,據通考卷一〇八王禮考補。
- (元)帝舉第一爵 「帝」字原脫,據下文及通考卷一〇八王禮考並參考宋會要禮五六之三補。
- (元) 三師以下再拜舞蹈 「再」原作「贊」,據通考卷一〇八王禮考改。
- 8 延公王等升殿 「王」字原脫,據上下文及通考卷一〇八王禮考補。
- 公王等詣東西階 「西」字原脫,據通考卷一〇八王禮考、宋會要禮五六之二補。
- 羣官搢笏受酒 「羣官」二字原脫,據通考卷一〇八王禮考、宋會要禮五六之三補。

志第六十九 校勘記

左右鐘皆應 「右」,上文和通考卷一〇八正禮考都作「五」。「右」疑「五」之誤。

皆係側殿 宋會要禮五七之四、玉海卷七〇都作「皆係別殿」。

至 新受加恩出使到闕者 「四」原作「兩」,據通考卷一〇八王禮考、宋會要儀制四之二改。 「新受」,宋會要儀制四之一作「新授」,「受」疑「授」之誤。

글 宮僚 原作「官僚」,據文義改。 云

四廂都指揮使以上

云 侍禁殿直有旨令內朝起居者 「旨」原作「皆」,據通考卷一〇七王禮考、宋會要儀制二之一改。

散指揮 「指揮」原作「旨爲」,據通考卷一〇七王禮考、宋會要儀制二之一改。

<u>=</u> 次殿 殿皆北面 前諸軍使 諸 原作「都」,據通考卷一〇七王禮考、宋會要儀制二之一改。

 $\cong$ 長春 (養卷一○七王禮養作「皆」,據改。 皆 原作「階」。 此處指長春殿起居時,諸司使副以下至殿直皆北向而立。 }通

內客省使以上得拜殿門階上 「客省使」三字原脫,據宋會要儀制九之七、通考卷一〇七王禮考

 $\cong$ 開封府判官推官司錄兩縣令 「令」字原脫,據長編卷六一補。

補

餘 如 中書門下之議 「議」原作「儀」、長編卷九六作「奏」。據此、「儀」當爲「議」之訛,因改。

呈 並 兩省官文武百官入 一武」原作一臣」,據宋會要儀制二之二三改

赴正 衙(長編於此句之下尚有一致朝綱之隳廢一一語),欲望自今內外官中謝後」等語。

其內諸司職官幷將校至刺史以上新授者 自此以下至「赴正衙謝」,宋會要儀制四之四、長編卷

三二均無此段文字。 按文義、此段文字與前文重複、當有衍誤。

(N) 侍御史知雜事滿中行 「滿」原作「蒲」,據宋會要儀制四之七、長編卷三二〇、玉海卷七〇改

믎 言 「言」字上有脫文。宋繪要儀制四之八、長編卷三二〇都作「本所言」。

8 而未有執事者反謂之參 「謂之」二字,宋會要儀制四之八、長編卷三二〇均作「日」,從上文看

於義較合。

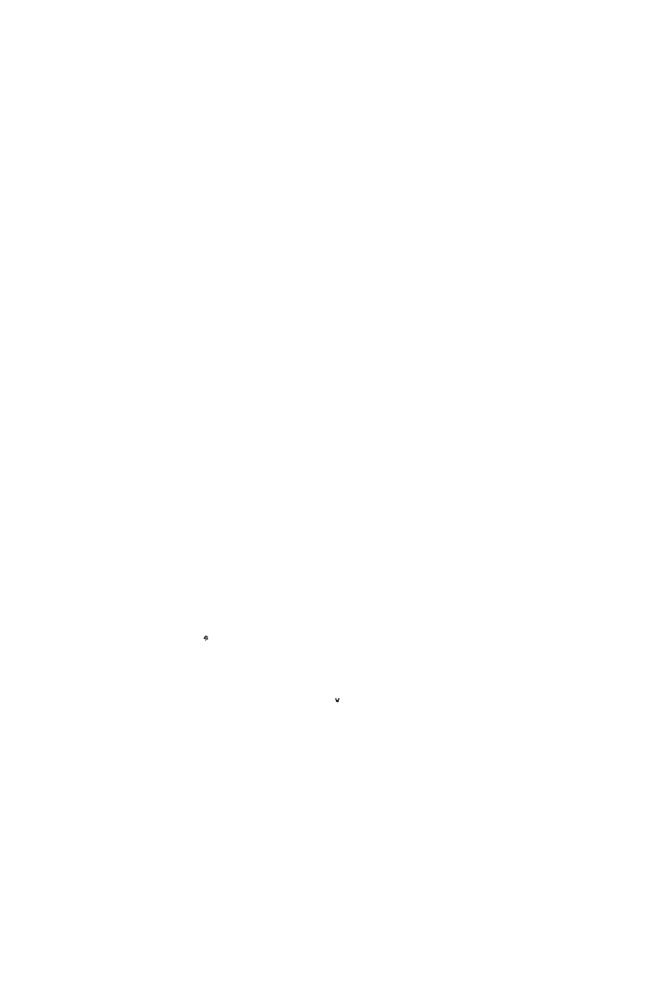

## 末 史卷一百

### 志第七十

禮二十 賓禮二

皇太子正至受賀儀 入閣儀 明堂聽政儀肆赦儀附 皇太子與百官師保相見儀 皇太后垂簾儀

入閣。 殿,乃自正衙喚仗由宣政兩門而入,是謂東、西上閤門,羣臣俟於正衙者因隨以入, 入閣儀。 五代以來,正衙旣廢,而入閤亦希闊 唐制:天子日御正衙以見羣臣,必立仗。 不講、宋復行之。 朔望薦食陵寢,不能臨前殿 故謂之 則 御

便

T. 部尚書寶儀〇一待制,太常卿邊光範候對。 建隆元年八月朔,太祖常服御崇元殿,設仗衞,文武百官入閣,始置待制、候對官,乃以 仗退,賜食廊下。

志 第 -t + 禮 二 十

几 年 [][] 月 朔  $\subseteq$ 一,帝服 通 天 冠、絳紗 袍, 御崇元殿 視朝 設 金 끍 仗衞 臣

事 御 香 **膵** 袒 1 1 隨 官 位 儀。 過 校、 石位 喚 案 史 揖 兩 仗 ВÍП 全 文 乘 兩 前 門 省 却 金 軍 鞠 明 吏 班 皆 75. 官 下 副 躬一 翰 酒 部 儀 淳 日 揖 將 至 使等序 中丞 班 林 學 侍 鸞 有 化 訖 軍 長 揖 有 土 樞 郎 使 司 員奏軍國內外平安. 序 至 春殿 辭 密 歸 /焚香 南 供 年 侍 <u>V.</u> 兩 龍 謝 班 便落 追 木 帳 -|-; 省 駐 於正 墀 御 者 學 位 於文德殿。 次 分 史序 輦 <u>\_</u> 再 ; 次 黄 御 月 金 班 衙 拜 3 次監 文武 道 史臺官 樞 吾 揖 立; 門外 先 急急 詔 密 大 訖 退 察 官等 使 以 砜 次金 將 趨 屏 御 入, |宋 初 序立 省官 以 就 重 中 南 倒行就位: 史 拜; 下 先 位 北 吾 書 階 日文明。 一月朔 兩 奏 分 對 將 面 下; 員 謁 次 班 門下 次 揖 軍 起 拜 監 御 , 前 東部 司 立 押 並 居 訖 是 氼 閣 文 灭 班 鞠 鄓 細 導 御 日 次引文武班就位:揖訖,鞠躬, 德 鷄 次司 對 会含 躬, 於正 仗 至文德殿 史中 旣 兵 一黄道 殿 唱; 揖, 部 入 明 入 人 天 歉 丞、三 正 衙門外屏 閣 侍 至 奏辰 序 次 先 樺 一衙 將 息 閣 兵 <u>1</u> 列文武官于殿 行 門後, 令史館 至 執 部 門勘 院 正 刻 ; 至 殿 午 文 、東部 衙 御 折 上承 北階 階 武 次閣 横 門 契; 史序 方 修撰楊徽之、 班 行 外 石 侍 駊 上北 旨 簿 次 Fig 立. 拜 屛 蝉 位 郎 索扇 入(圖) 訖 剧 後, 版 北 庭之東 急 又 面 門 中丞 對 , 階 奏 超 分行 急 立 揖 使 捲 班 赴 **敷**鞾急趨 趨 承 簾 張 對 齊。 獨 西 丹 次 而 北 穿 揖 旨 次 泊 墀 一黄道 H1 白 進 金吾 翰 行 立 皇帝 呼 皇 定爲 書、 官 帝 至 彈 飛 林 24 入 奏 仗 至 奏 次 學 伍 升 服 FF 班 新 軍

增黃麾仗二百五十人,令文武官隨中書、門下橫行起居,徙翰林學士位于參知政事後,與節 本位,面南一揖,乃就坐食;至臺吏,贊乃晉笏食,食訖復贊,食畢而罷。五月朔(+),命有司 待制官赴監奏位 沙 度使分束 垂簾 閻門使宣放仗,再拜,賜廊下食,又再拜。 閤門使糺之; 次彈奏官、左右史出。 .握 ,臣等已具奏聞。」訖,乃退,揖殿出。次刑法官、待制官各奏事 閣 御 ,鞪還宮。 |禮官詳定儀注,以言者謂未合典禮而 史並 次引侍從班橫行, 宰臣祝 西揖殿出。眞宗凡三行之,景德以後其禮不行。 相次出 閤門使失儀,宣徽使糺之。凡出者皆厳鞾急趨揖殿。次中書、門下、學士就位, 其賜廊下食,自左右勤政門北東西兩廊,文東武西,以北爲上立定,中丞至 中書、門下夾香案侍立, 就衙門外立。 閣內失儀者,彈糺如式(E)。彈奏官失儀,起居郎糺之;起居郎失儀, 月起居畢,分班序立;文武兩班出,序立於衙門外。 惟學士立門側北候宰相。 次閤門使奏閤內無事でい,文武官出,殿上索易, 兩省御史臺官、學士、兵部吏部侍郎、金吾將軍 罷。 中書、門下詣香案前奏曰:「中書公 仁宗從知制誥李淑議, ',並宣徽使答訖,乃出就班。 刑法、

宣 唐宣 殿,或遇 政殿也; 熙寧三年,知制 上坐 紫宸殿,唐紫宸殿也 一紫宸 浩宋敏求等言:「奉詔 ,即喚仗入閤。如此,則當御紫宸殿入閣,方合舊典。」 然祖宗視朝,皆嘗御文德殿入閣。 重修定閤門儀制內文德殿入閣儀,按今文德殿, 唐 制制 翰林學士王珪 常設仗衛于

志

**停議** 五. 唐 代 制 以 「按入 天子 來遂 坐朝, 廢 閣 者 1 必立 衙 乃唐 立 仗 仗 隻 公制 于 日 IF. 1紫宸 衙 今閣 殿受常朝之儀 若 止 門所 御紫宸. 載 Ž 、閣儀 卽 喚正 也(公。 者 衙 止 仗自宣政殿 唐紫宸 是唐常朝之儀,非盛禮也。」自是入 (與今同 東西 , 宣. 图 政 門入, 一殿即 故爲 今文 /徳殿 入閣

維 下 等 兩 以 制 敏 {入 及 求 閤 太常 义言 圖 一一本 禮 蝌 院 損 約約 朝 裁 惟 定上 唐 入閣 制 一儀 御 万 日 宣 御文德殿 政 **以殿**,裁 定 視 朔 朝 望 ",今既不用入閤儀, 御 文 德殿儀, 以備 ĨF. 文 衙 **〈德遂闕** 視 朝 之制。」 視 朝 之禮。 韓

請

囚

之禮

遂

侍、閤 分入, 拜 图 下 服 門 至 起 押 一醫官 居 奏 北 本 朔 門 並 向 班 衞 日 東 管軍 鷄 齊 立 仗 不 待 西 人唱 値假 判 詔 帝 相 依朔 蓈 殿 向 Ш 及 時 前 堂 中 修起 江 望常 殿 引 省 五 贊官 舍人於彈奏御 上 官 日 諸 居注官二 來 例 閣 押 軍 扇 起 引彈 門移 細 將 分升榻 居 仗 校 奏 諸 即於 員 先 次引 御 並 司 入殿庭, 史二 史 鳴 排辦,前一日,有 殿 大 班 樞 鞭 起 庭 前 員 ; 密、 居。 北 西向喝大起居 扇 入 東 宣 向 開 殿 西 徽 誻 立 門 對 捲 司 班 踏 列 使 籐 司 道 百 以下 皇帝 儀鸞 使 供 文 當 武 帳 副 ٠, 服 文德殿 御 使 退 下 官 樞 華 史由 殿 焚 排 東 密 袍 香 立 北 西 直 御 文 序 向 喝 帝 其 學 亚 武 立 立 文 日 辇 士 拱 班 一、內 武 殿 至 金吾將 次 諸 官 後 文德 客 催 軍 鳴 就 至 省 將 文 鞭 殿後 位 對 |使以 武 軍 校 常常 <u>Т</u>. 几 內 分 班

**葬** 急 武 51 徽使殿上承旨宣答如儀; 次吏部、兵部侍郎及刑法官對揖出; 西院官充〔三〕,刑法官以知審刑、大理寺官充。親王、使相以下分班出;引轉對官於宣制石南,宣 宰臣全銜臣某姓名等言: 孟春之吉, 伏惟皇帝陛下膺受時祉, 與天無窮, 臣等無任歡 Λ̈́. 右省班南,與吏部侍郎東西相向立(10),搢笏,各出班籍置笏上;吏部、兵部侍郎以知密官東、 請;文官二員並依轉對官例,先於閤門投進奏狀。 殿侍立;給事中一員歸左省位立;轉對官立於給事中之南;如罷轉對官,每遇御史臺前期牒 呼抃蹈之至。」歸位五拜。閻門使揖中書由東階升殿,樞密使帶平章事以上由西階升 王以下,躬奏文武百僚、宰臣某姓名以下起居,分引宰臣(む以下横行,諸軍將校仍舊 拜,各歸東西押仗位。 位,次引左右金吾將軍合班於宣制石南大起居,班首出班躬奏軍國內外平安,歸位 官等門外祗候,出口。 ,修起居注官,次引排立供奉官以下各合班於宣制石南躬;喝祗候,揖,分班出;喝天 出 閤門使喝大起居,舍人引宰臣至儀石北,俛伏跪致詞祝月於,其詞云:「文武百僚、 趨至宣 如有彈 制石 奏, 並如儀。 南,稱奉敕放仗。 通喝舍人於宣制石南北向對立。舍人退於西階,次揖宰臣、親 引給事中至宣制石南揖,躬奏殿中無事;喝祗候,揖,西出;次 案扇,垂簾,皇帝降坐,鳴鞭;舍人當殿承旨放仗,四色官驗 金吾將軍拜判殿中省官對拜訖,隨仗出 吏部侍郎及刑法官立於轉對官南; 兵部侍郎於 次彈奏御史無彈奏對 親王、使 再

喚班 書、御 城門外御筵, 立 並 班 餘 相 ,亦門外唱放。 出 於宣 書、 節 立 見、謝、辭, 押班臣 一於宣 一、依序分入 ,其合問 度使 札, 樞密及請對官奏事,不引見、謝、辭班。 制 制石 僚於班稍前 石南 仍候退御垂拱殿坐,制箱出外。應正衙見、謝、辭文武臣僚, 及召赴闕謝茶藥撫問之類, |至刺史、學士、臺省官、諸軍將校等並序班朝堂,謝賜茶酒。 聖體者,並如 稍北,宰臣、親王、樞密使帶平章事 並如紫宸儀。 、於文武 如合通 ·押班,候刑法官對揖出,分引近前揖躬。 一喚, 閣門使引並如儀。 '班後,以北爲首,分東西相向, 儀; 樞密使不帶平章事、參知政事至同簽書樞密院事 餘官分班出。 不可合班者, 各依別班中謝對。 彈奏御史候見、謝、辭班絕,對揖出。 **贊喝**訖,係中書、樞密並揖升殿辭謝,揖, 後殿坐, 、使相係押班者,立於儀石南,餘官並 重行異位,依見、辭、謝 臨時 賜酒食等並門賜。 取旨。 含人當殿宣 其日 並依 帝復 其係正. 遇有德音、制 其朝 御史臺儀制 班, 御 見 丁、宣徽 衙 班序位。 垂拱殿, 引轉 見門謝 如謝都 對 使

御 見、謝、辭 史臺、 應 īF. 四方館 班 衙 並 見、謝、辭臣僚,前 放免,依官品隨赴紫宸殿引,或值改,依常朝文德殿, 應 朔 日 或得旨 日於閣門投詣正 能文德殿 視朝 一衙榜子,閤門上奏 止 御紫宸殿起居, 目; 其已 自有百官班日 又投 上奏目 正衙 狀於 正 並 衙

如舊儀。

絕, 官起居〔三,舍人通某國進奉,宣徽使喝進奉出,節次如紫宸儀。 西向躬。 如有進奉,候彈奏御史出,進奉入。 應外國蕃客見、辭,候喚班先引赴殿庭東,依本國職次重行異位立,候見、辭、謝班 舍人當殿通班轉於宣制石南,北向立,贊喝如儀,西出。 唯御馬及擔床自殿西偏門入,東偏門出。 候進奉出, 給事中奏殿中無事 其酒食分物並門 其進奉出入,天武

其後殿再坐,合引出者,從別儀。

堂。如朝堂位次不足,即於朝堂門外設次。 刺史,並於客省廳。 使、文武百官、皇親使相以下至率府副率,及四廂都指揮使 (回以下至副都頭,並於朝 其日,賜茶酒,宰臣、樞密於閣子,親王於本廳,使相、宣徽使、兩省官、待制、三司副 管軍節度使至四廂都指揮使、節度使、兩使留後至

韶從所定。

徽宗初建明堂,禮制局列上七議:

曰:古者朔必告廟,示不敢專。 請視朝聽朔必先奏告,以見繼述之意

曰:古者天子負晟南向以朝諸侯,聽朔則各隨其方。請自今御明堂正南向之位,

志第七十 禮二十

布政則隨月而御堂,其閏月則居門焉。

三日:禮記月令, 天子居青陽、總章, 每月異禮。 請稽归令十二堂之制,

令,使有司奉而行之。

四曰:丹令以季秋之月爲來歲受朔之日。 請以每歲十月於明堂受新曆,退而頒之

郡國。

請自今元正、多至及大朝會並御明堂,遼使依賓禮,蕃國各隨其方,立於四門之外。 五曰:古者天子負扆,公、侯、伯、子、男、蠻夷戎狄四塞之國各以內外尊卑爲位。

六曰:古者以明堂爲布政之宮,自今若有御箚、手詔並請先於明堂宣示,然後榜之

朝堂,頒之天下。

七曰:赦書、德音,舊制宣於文德殿,自今非御樓肆赦,並於明堂宣讀。

于堂下,大臣升階進呈所頒布時令,左右丞一員跪請付外施行,宰相承制可之,左右丞乃下 于平朔頒政。 表請負展聽朝,韶弗允,至是復再請,始從之。 運、政治及八年戊戌歲運、曆數于天下。 政和七年九月一日,韶强朔、布政自十月爲始。是月一日,上御明堂平朔左个,頒天 其禮:百官常服立明堂下,乘興自內殿出,負斧扆坐明堂。 自是每月朔御明堂布是月之政。 先是, 十一月一日上御明堂,南面以朝百辟,退 大晟樂作,百官朝 羣臣 五上 坐

歲運 授頒政官, 曆數、 頒政官受而讀之訖, 天運、政治之辭, 文多不載。 出, 閣門奏禮畢。 是後則各隨歲月星曆氣運推移沿改, 帝降坐,百官乃退。自是以爲常。 而易其 其

里外當前期十日進呈取旨,頒布諸州長吏封掌,俟月朔宣讀之。」 詔:「頒月之朔 cē,使民知寒暑燥濕之化,而萬里之遠,雖驛置日行五百里已不及時。 其千 初,尚書左丞<mark>薛昂請凡</mark>崇寧以來紹述熙、豐政事,各條其節目,繫之月令,頒于明堂。尋

政詔 以季多頒歲運于天下。」詔自今以正月旦進呈宣讀。四年二月,太常王黼編類明堂頒朔布 後 世以十月者,祖秦朔故也。 書口、條例、氣令應驗,凡六十三册,上之。靖康元年,詔罷頒朔布政。 宣 |和元年,蔡京言:「周觀治象於正月之始和,以十二月頒告朔于邦國, **|秦以十月爲歲首,故月令以孟冬頒來歲之朔,今不當用。請** 皆不在十月。

帝登樓御坐,樞密使、宣 外,太常設宮縣、鉦鼓。 御 樓肆赦。 每郊祀前一日,有司設百官、親王、蕃國諸州朝貢使、 其日 一徽使侍立,仗衞如儀。 一, 刑 部錄 諸囚以俟。 通事舍人引羣官橫行 駕還 至宣德門內幄次,改常服 再拜訖,復位。 僧道、耆老位 ,羣臣就位, 宣德門 侍臣宣

志第七

府監立 中, 門下 退。 使承旨引案宣付中書、門下,轉授通事舍人,北面宣云「有制」,百官再拜。宣赦訖,還授 以 曰「承旨」,舍人詣樓前,侍臣宣敕立金鷄。舍人退詣班南,宣付所司訖,太常擊鼓集囚。 朱 自承天殿設細仗導衛,近臣起居訖,則分左右前導之。 百官班定,閤門授宰臣讀訖,傳告,百僚皆拜舞稱萬歲。 一,付刑 絲繩 若德音、赦書自內出者, 一鷄竿於樓東南隅, 貫 部侍郎承旨放囚,百官稱賀。 、木鶴,仙人乘之奉制書循繩而下,至地以畫臺承鶴, 竿末伎 並 如文德殿宣制之儀。 人四面緣 閣門使進詣前,承旨宣答訖,百官又再拜, 繩爭上, 取鷄 其降御箚,亦閤門使跪授殿門外置箱 口所街絳幡, 眞宗宣制, 有司 取制書置案上。 獲者卽 有司請用儀仗四千 说與之。 舞蹈 个書、 樓上 閣門 少

定皇 四田別 知 宰 相 太后稱「予」, 員 皇太 率百官 與皇帝並御承明殿垂簾決事。」百官表賀 跪 后 授 稱 臨朝聽政。 傳 進 賀 復前 中書與禮院 皇太后所降 奉慰, 乾興元年, 眞宗崩, 又慰皇太后 參議,每 批 答,首書「覽表 下制令稱「予」, 於簾前 遺旨以皇帝尚幼, 以具之」, 有司 詳定儀式:內東門 便殿處分稱「吾」。 末云「所請宜 軍國 事兼權取皇太后處分。 許 或 拜 不 皇太后詔:「止 表,合差入內都 許。 初, T 稱 謂

吾」, 以 唯兩 次 奏 卽位 府日 事 , 非 輔 入候問聖體 時召學士 臣 請與皇太后 亦許 , 因 「奏政事 至 權 小 同 殿 聽 ,,退詣小殿簾外,覆奏太后。 政。 時 帝以疾 禮院 議 機居柔 自 四月 儀 內 殿 東閣 東門小殿 帝疾間 西室, 亚 太后 ,御前後殿聽 簾 찌 亚 簾 府合 處 分称 班 起

兩

府

退朝

猶於

小殿覆

奏

謝、辭 奏討論 官 儀。 太 少 請 皇 事 朔 西 日參官並赴 太 簾 起 則權屛去左右 如 班退,各令詣內東門進榜子。 后 前 居皇帝, 御殿 有 祥 垂 通 即位,太皇太后權同聽政。 日 瑞 一簾,宰臣 反 事 不 以 亚 坐,並 邊 起居,依例奏事 入內侍, 一簾儀 並 捷 **沿侍衞**; 再 亡、親 王 了,宰臣 先詣 制 拜。 ",每朔、望、六參,皇帝 殿下以間 以下紫宸殿稱賀 以下 殿門,次內 三省、 事有機速,許非時請對,及賜宣召亦許 · 合 班 樞 門。 每五 皇帝雙日御延和殿垂簾, !密院奏事,三日以上四拜不 起居。 東門, 三省、 吏部 日,遇隻日於迎陽門 (皇帝) 常制 應擡 磨勘奏舉人CEI, 樞密院按儀注:未釋服以前, 御前殿,百官起居, 事,赴 分 一賜者 班 十六,至是合 並 內東門 門賜之。 垂簾, 賀太皇太后。從之。 垂簾 日 舞蹈,候 升殿。 於是帝 參官起居太皇太后 三省、 皇帝 班 H 一,以 引 坐於簾內之北 樞密院 閣 禮部、御史臺 遇隻日皇帝御 祔廟畢, 御 應 門 迎陽門 見、 奏請 奏事 謝、辭臣 起居. 故 . 幄殿, 一、

閣

門 應見、 如常 宰執 迎陽 同 僚 禮 班

徽宗 刨 位 皇太后 權 同 聽 政。 三省、 樞密院聚議: 故事 , 嘉 站 末, 英宗 請慈 聖 同 聴政

志

第

七

覆奏。 覆奏皇帝,如今日所得旨。」遂爲定式矣。 音,又皆長君,正與嘉祐事相似。」有旨:依嘉祐、治平故事。 蔡卞曰:「天聖、元豐與今日皆遺制處分,非嘉祐比。」布曰:「今日之事,雖載遺制,實出自德 名, 遺使與契丹往還, 及避家諱等。 五. 月同 御 又故 ·內東門小殿垂簾,至七月十三日英宗間日御前後殿,輔臣奏事 事 ,,唯慈聖不立生辰節名,不遣使契丹;若天聖、元豐則御殿垂簾 曾布日:「今上長君,豈可垂簾聽政?請如嘉帖故 尋以哲宗靈駕發引,太后手書罷同聽斷焉。 布語同列曰:「奏事先太后,次 ,<br />
、<br />
退<br />
詣<br />
内<br />
東<br />
門<br />
簾<br />
前 M, 事。 辰 節

賀訖, 拜。 外。 詣皇太 下文武羣官等次如常儀;典儀設皇太子答拜褥位於階下 太子降階詣 班 其 皇太子元正、多至受羣臣賀儀。 首 少退,復位。 子 日 少 前 前 禮直官、舍人先引三公以下文武羣臣以 ,跪請內嚴; 稱賀云:「元 南 向 褥位 左庶子前,承令詣羣臣前答云「元正首祚,冬至云、天正長至。」與公等均 少頃,又言外備。 IE. 典儀日「再拜」, 首 祚,冬至 云:「天正長至。」 景福 政和新儀:前一日,有司於東門外量地之宜,設三公以 贊者承: 內侍褰簾, 傳曰「再拜」,三公以下皆再 次入, 就位 皇太子常服出次, 維新。伏惟皇太子殿下 ·南向, 立定。 又設文武羣官版位 禮直官、舍人引左庶子 左右 拜 侍衞 與時 皇太子答 如常儀。 同休。」 於門之

慶。」典儀曰「再拜」,班首以下皆再拜,皇太子答拜。訖:禮直官、通事舍人引三公以下文武 百官以次出,內侍引皇太子升階,還次,降簾,侍衞如常儀。

樞密以下參賀如上儀。訖,退。次引師、傅、保、賓客以下入,就位,參賀如上儀。師、傅、保 少頃,禮直官、舍人引知樞密院官以下入,就位立定,內侍引皇太子降階,詣南向褥位

以下以次出

皆再 畢。 同休。」俛伏,興,復位。 拜。 左右近侍降簾,皇太子降坐,宮官退,左右侍衞以次出 內侍引皇太子升坐,禮直官引文武宮官入,就位,重行北向立,典儀曰「再拜」,在位官 左庶子少前,跪言:「具官某言:元正首祚,多至云:「天正長至。」 伏惟皇太子殿下,與時 典儀曰「再拜」,在位者皆再拜,分東西序立。 左庶子少前, 跪言禮

四品、諸司三品以上皆答拜,餘悉受拜。 皇太子與百官相見。至道元年,有司言:「百官見皇太子,自兩省五品、尚書省御史臺 宮官自左右庶子以下,悉用參見之儀。 其宴會位

與師、傅、保相見。 志 第 -6 + 禮 \_\_ + 政和新儀: 校 勘 ĒĈ 前一日,所司設師、傅、保以下次於宮門外道,西南向; 二七七七

在王公上。」

答拜。 奉迎。 庶子前跪稱:「左庶子某言,禮畢。」皇太子入,左右侍衞及樂作如來儀。 舍人引師、傅、保及三少入,就位,軒架作正安之樂,至位樂止。皇太子再拜,師、傅、保以下 殿門之西,三少在其南稍却,俱東向北上。左庶子言外備,諸侍奉之官各服其器服,俱詣閤 傅、保以下俱朝服至宮門,通事舍人引就次,左庶子請內嚴。 殿東階下西向,設師、傅、保位於殿西階之西,三少位於傅、保之南稍却,俱東向北上。 設軒架之樂於殿庭,近南,北向。 皇太子朝服以出,左右侍衞如常儀,軒架作翼安之樂,至東階下西向立,樂止。 若三少特見,則三少先拜。通事舍人引師、傅、保以下出,軒架正安之樂作,出門,樂止。左 其日質明,諸衞率各勒所部屯門列仗,典謁設皇太子位於 通事舍人引師、傅、保立於正 通事

#### 校勘記

- (二) 鐘儀 原作 :「寶儼」,據宋會要儀制一之二一、長編卷三二和本書卷二六二寶儀、寶儼傅改。
- (三) 乾德 四年四 月朔 據宋會要儀制一之二一,這是建隆四年四月朔的事。 乾德四年四月朔入閤,

不在崇元殿而在文德殿。

文明翰林樞密直學士 宋會要儀制一之一九文德殿視朝儀作「翰林學士」,無「文明」、「樞密直」

- KH 次吏部兵部侍郎執文武班簿入 「兵部」二字原脫,據宋會要儀制一之二〇文德殿視朝儀,幷參
- 照下文所記赴朝羣官補。
- æ. 彈糺 如式 「糺」原作「紀」,據下文和宋愈要儀制一之二〇改
- **公 閣內無事** 「無事」原作「無使」,據朱倉要儀制一之二〇文德殿視朝儀和一之二五李淑等重修

入閤儀注改。

- [4] 五 月朔 按決會要儀制一之二三,「五月朔」上脫「三年」二字。
- **元** 乃唐隻日紫宸殿受常朝之儀也 「隻日」原作「舊日」。通考卷一〇七王禮考引石林葉氏說:唐盛

時,週朔望陵寢薦食,改御紫宸殿入閤;中世襄亂,宣政殿不復御,乃惟以隻日常朝御紫宸殿。作

- つたし 分引宰臣 「隻日」是。 「幸臣」原作「羣臣」,據宋會要儀制一之三二、通考卷一〇八王禮考改。 據宋會要儀制一之二九、長編卷三二、通考卷一〇八王禮考改。
- 8 與吏部侍郎東西相 向立 「東西」原作「東南」, 據同上二書同卷改。
- =吏部兵部侍郎以知審官東西院官充 「審」字下原行「刑」字, 據宋會要儀制一之三二、 通考卷
- 一〇八汪禮考改。
- $\stackrel{\sim}{=}$ 喝天武官等門外祗 所記文德殿 視 朝 儀 改。 候出 「天武」原作「文武」,據宋會要儀制一之三二和龐元英文昌雜錄卷三

志第七十 校勘記

Cin 天武官起居 「天武」原作「文武」,據宋會要儀制一之三四文德殿視朝儀,并參照本書卷一

九、太常因革禮卷八三改。

區 四廂都指揮使 按宋會要儀制一之三四作「廂都指揮使」,下文已有「四廂都指揮使」,此處「四」

字疑行。

三 頒月之朔 「頒」字原脫,據宋會要禮二四之八四,並參照上文「頒朔布政」語補。

編類明堂頒朔布政詔書 「詔書」上原衍「與」字。按同上書同卷載宣和四年二月太宰王黼言,

謂「今編類到明堂預朔布政司政和七年十月止宣和三年十月頒朔布政詔書及建府以來條

例弁

氣令應驗目錄一冊」,據刪。

印 吏部磨勘奏舉人 「奏」原作「奉」,據宋愈要儀制一之一三改。

# 宋史卷一百一十八

### 志第七十一

禮二十一寶禮三

朝儀班序 百官轉對 百官相見儀制

天監,五 子太師、太傅、太保,嗣王,郡王,左右僕射,太子少師、少傅、少保,三京牧,大都督,大都護, 夫,給事中,中書舍人,左右丞,諸行侍郎,秘書監,光祿、衞尉、太僕、大理、鴻臚、司農、太府 御 史大夫,六尚書,常侍,門下、中書侍郎,太子賓客,太常、宗正卿,御史中丞,左右諫議大 國子祭酒 朝儀班序。太祖建隆三年三月,有司上合班儀:太師,太傅,太保,太尉,司徒,司空,太 府尹、國公、郡公、中都督、上都護、下都督、太子左右庶子、五大都督府長史、中都 ,殿中、少府、將作監,前任節度使,開封、河南、太原尹,太子詹事, 諸王傅,司

志

ආ

-t

+

禮

\_\_

+

侍 尙藥、尙舍、尙乘、尙輦奉御,大理正,太子中允、贊善、中舍、洗馬,諸王友、諮議參軍,司天 出 五官 舍人、國子博士、五經博士、都水使者、四赤令、太常、宗正、秘書丞、著作郎、殿中丞、尚食、 右踰德、 護,下都護,太常、宗正少卿,秘書少監,光祿等七寺少卿,司業,三少監,三少尹,少詹事 史,左右補闕、拾遺,監察御史,郎中,員外郎,太常博士,五府少尹,五大都督府司馬 ·鄭之上、中書侍郎之下,餘悉 事 .總方面,古諸侯也,又其檢校兼守官多至師傅三公,而位居九寺卿監之下,甚無謂也。 、諫議、舍人宜降於六曹侍郎之下,補闕次郎中,拾遺、監察次員外郎,節度使升於六曹 凡雜坐者,以此爲準。 家令、率更令、僕,諸王府長史、司馬,司天少監,起居舍人,侍御史,殿中侍御 如 詔曰:「尙書中臺,萬事之本,而班位率次兩省官;節度使 故。」 ), 通 其

使 通 少 者從本品 卿 月 事 舍 乾德元年閏十二月,詔:「自今一品致仕官會帶平章事者,朝會宜綴中書門下班。」二年 閥門 率在 詔 人 重 從本品 使視 東 定內外官儀制。 宮 副承旨視寺監丞 少監 五 一品之下,內客省使視大卿,客省使視大監,引 供 諸 奉 官 司 記 諸 使視 有司請令上將軍 衞 郞 率, 中,客省引 諸房副承旨視南省都事。 殿直 視 進、閣 在 副 中書侍郎 率, 門 樞 副 使視 密 之下,大將 承 旨 員 凡視朝官者本品下, |視四品 、外郎、諸司 進 使 視 軍在少卿監之下,諸 朝 庶子, 判 官, 副 使視 兼 南 四方館 太常博士, 視京官在 班 官 諸司 事. 視 衞

其上。

武

功

都

Ŧ

一德昭

位

在

宰相

上。

賢莫二,位望俱崇,方資夾輔之功,俾先三事之列,宜位宰相上。」九年 開 寶 六年九月,詔曰:「周之宗盟,異姓爲後, 此先王所以睦九族而和萬邦也。 十一月,韶 齊王 吾 立廷美、 王親

練、刺 合 爲 劾妄言。 皇親觀察留後已下, 一從之。 宰臣、 班,不當獨行 大 史三班合為一 中 乃詔 祥 樞密使已下,潁王、 符 太常 元 年正 尊 禮院與御 , 並 異。」詔令閤門再定, 皇親防 月 有有 重行異位。 禦、團 司上酺宴班位。 史臺同詳定。 皇 親郡王、 国練、刺 詔 依 史三 侍 所定。 而閤門引儀制 衞馬 禮院言:「常朝起居班 駙馬都尉、宮僚、員僚、 班 一合爲 旣而 軍 ·都指揮使已下, 武 一;節度使、 康 及以 軍 節 前議 度使李端愿言:「使相 次, 爲 觀察留後已下, 皇親使相、 皇親大將軍已下(1),行 是。 緣 加 端愿復 宗舊 皇親節度使、 制 伸 其議 防禦、 不宜倂 亦當 自 合 惠

門下 檢會 親 王 坐 班 江 几 次 班 年 圖 閏 其 坐 位 親 三月三, 分左右 直 王 將宗室 獨 行 各為 太常禮院、 使 班 相 者 班 首, 輒綴親王 準 ·封爵令。 閤門言:「準詔 幸臣、 , 樞 蓋更張之時未見親王, 密 兄弟皇子皆封 使 一帶使 同詳定閣門使李端慤所 相 或帶郡王 國 ,謂之親王 **遂**致 一丼使! 《失於講 一,所以 相 奏閣 作 門儀制 他 求。 行, 官官 總爲 近見朝拜 可參綴 字臣 中 書 與

志

第

-6

+

使相 竊慮當 綴親 |僻、廣 景 王 靈宮 在 至 郡 四 、陵郡王元儼、節度使惟吉在 立 1,東陽 時 王 分班 班 在 出 坐 西爲 自特旨。 郡 立. 次,即係臨時特旨。」從之。 王 顥 班 又祥符元年宴坐次圖,宰臣王旦 亦綴親王班,竊恐未安。 今來檢尋元初文字不見,在先朝只依祥符元 臣等參詳,請依閤門儀制,親王 西,分班 坐。 今取到閤門儀制, 其元 嚴、惟吉是郡王 與使相石保吉在 在西,獨爲一班,宗室郡王帶使 其合班宰臣、使相 年宴坐次圖 與節度使,許綴親王 東, 寧王 元偓、 子 ,親王 在 舒王元 東 相許 一及帶 親

綴翰林? 別爲 士自今遇紫宸殿坐朝,請更不升殿侍立。」從之。 並不侍立。 之前殿,故學士侍立爲宜。 也,後唐始置學士,序位樞密副使之下,每遇紫宸殿坐朝,則升殿侍立。 稱 人使不知本朝翰林學士班自在節度使之下, |曆中,改文明殿學士爲觀文殿學士,又置大學士。 按文明殿卽今文德殿, 熙 班 學 寧二年四 立 土班 竊詳慶曆所改職名,雖用舊之班著,而殿之次序與舊義理不同。 ,俱不相壓。 一,今來却 月 國 在節度使之下。 .信所言: 「大遼賀同天節左番使耶律奭 欲且依久來儀制體例。」詔依所定。 其觀文殿深在禁中,乃與資政、端明殿相類,而資政、端明學士 館伴者 諭之,始就 如遇合班 ,卽節度使在翰林學士之西差前 班。 是月三,編修閤門儀制所言 赴文德殿拜表,言南 時下御史臺、 蓋文德、紫宸通 **閤門同詳定,奏** 其觀文殿大學 乃正 使到北 衙 前殿 朝

元祐元年五月, 詔:「太師平章軍國重事文彦博, 已降旨令獨班起居; 自今赴經筵、都

堂同三省、樞密院奏事(四),並序位在宰臣之上。」

百官轉對。 自建隆韶內殿起居日,令百官以次轉對,限以二人。 其封章於閤門通進、

復 鞠 .躬自奏,宣徽使承旨宣答,拜舞而出,著爲閤門儀制

淳化二年,詔:自今內殿起居日,復令常參官二人次對,閤門受其章。

大中祥符末,罷不復行。

景德三年,復詔 轉對,其在外京官內殿崇班以上,候得替,先具民間利害實封,

於閤門上進,方得朝見。」

秩高 者二 治平中,命御史臺每遇起居日,令百官轉對。 員轉對。 若兩省官有充學士、待制,則綴樞密班起居,內朝臣僚不 御史臺言:「舊制,起居日,輪兩省及文班 與。」 尋詔 遇轉

對日,增二員。

引對,多及午刻, 熙寧初,閤門言:「舊制,中書省、樞密院奏事退, 遇開經筵, 即至申末,恐久勞聖躬。 再引三班,假 請遇經筵日, 日 自二 則 兩班, 府奏事 或再 外, 止引 御後殿

志第七十一 禮二十一

急 且 於 及 御 進 則 班 後後 史裏 許 奏 食 隔 了, 卽 況往 殿 再 班 兩 有急 制以 登 行 過 許 對, 張戩、程顥言:「每欲奏事,必俟朝旨, 延 復俟報,必 越 奏及 上 和 遇寒暑、大風 次登對,庶幾遇事 同 若 殿 言事 班 別 再 引 奏 有 由 官請 奏陳, ,不待進食,至已刻隔班取旨,尙許引對。 事 中書,萬一事 雨 對 雪即令次日引對。」詔:「自今授外任 卽 則報閤門如常制 取旨, 入告,無憂失時。」又以 干政府,則 俟罷經筵日仍舊。」 (或致 或朝政有闕 或假 阻 日御崇政殿, 格。 編修閣門儀制所言,三衙 又言: 請依 及 聞 一:假 諫官 外事 者許令轉對 請自今隔 則於已得旨對班後續 日 例 口御崇政 而 機速後時,則已 牒 と 門 班 訖 過 一般 朝 延 . 求對, 有急奏, 和殿 每 遇 介,俟已 辰 或 無 監 所

監 俱 獨 長 亦不 官 班 元 豐中 視 許獨 則 尚書,貢 樞 密院 請 詔 奏事 :「尙書侍郎 當請 丞 以 其 奏 下 左 事 視 侍 右 同鄓官 其 選 郎 非尚 見 任官召 一員奏事 又 書通 詔 :「三省、樞密院獨 對 領 者 ,,郞中、員外郞番次隨之,不許獨 訖 聽侍郎以上郎官自 次 日 刨 朝辭 班 口 奏 任 事 聽旨 日 隨 無 得 秘 書、 過 留身。 殿中 班 省、諸 侍 郎 以

以 今陛 納 F 諫爲上,然邪正則不可不辨。」 遂詔 元 脦 初 見 中 之。 宰臣 呂大 請 對 者 防 必 衆。 昨 旣 垂 簾 人 人 聽 得 政, 上殿班當直牒及帥 進, 惟 則善 許 臺 惡相 諫以二 雜 人同 臣 故 國信使副, 於采 對, 納 故 尤 不 IF. 難 許依元豐八年以 之言無得 帝 日 以 君

前儀制。

例 召 臣 亦 聽 日 郎 口 皆 納 開 對 官 許 封 而 與 紹 令上 次挑 旣 焉 己。 冤 臣 府 聖 又詔 對 推 初, 僚言:「每緣 殿。」六曹尚 班 條 判 請 元 Ŀ 臣 官、 自 站 下 一殿,仍不 .僚言:「文德殿 應 一今視 間 武 增 節 因 臣横行使副 入 鎭 朝 職 言者発侍 節 書 郡 隔 轉對依 事 鎭 (中) 守往 班 請對,待次旬 郡 。」又言:「諸路 如 視朝輪官轉對,蓋 守 一个陛 完 從 有 依 題以: 職 官轉對,續 在 此 辭 事 外 奏陳 前條制 歸 文 日 臣 許 遇有 監 諸 登 許 詔 對,不 一 路 職 獨 朝 襲唐制、故 急奏,深恐失事 監 事 員 又 司 詔 官 上 廷 特 藩 殿。其羣臣 權 所 (至):「自今三省、 審 郡 選 侍 觀 知 一,以 祖宗以來, 郎 人材, 州 以 推 八武 0 上 請 行 亦所 並発, 請 臣 對,雖 法 自 知 令 以 每 今後許 州 ·,省 自 樞 遇 重 遇 軍 密院 此 神對, 外 休 問 已上 轉 任 傻 風 依 進 對 也 俗 六曹、開 侍 特 擬 11-7從之臣 朝 御 在 於 口 取 於 辭之 京 卿 便 殿 封 文

今後 事 體 有 令閣 朝 雖 重 詔 官 係 和 門 轉 兩 元 自 報 年 對 制 I 今惟 御 者 職 臣 史 蔡京 今 | 臺彈 僚 司 寺 言 惟 二、比 監 待 五 劾 制 不 日 許 以 年 \_\_\_ 又 朝 F 以 獨 詔 預 許 對 來 (元):「寺 焉 留 ,二三大臣 臣 身, 僚 自明堂行 監職 餘 言 非 奏 事 除 旭 對留 E 拜 宗 視 部 朔禮 舊 遷 身, 制 秩 部 讒 有 上 歲不 因 疏 省 五 謝 善良, 日 過 及 故得 陳 轉 再 請 セ 上 對 免罷 求 下 者 則 相 維持 是畢 繼 今惟 並 歲 不 甚 月 綗 許 非 而 朔 紀 論 至 獨 行之, 所 思者 公之 班 奏

志

第

七

無幾。 闕引對,方得之官。」並從其議 請遇不視朔,即令具章投進,以備覽觀。」又「諸路監司未經上殿者,雖從外移,先赴

惟明。 子司業、太常博士等詳定內外羣臣相見之儀。」 從、將校,比其品數,著爲綱條,載於刑統,未爲詳悉。宜令尙書省集臺省官、翰林、秘書、國 長吏、既爲總攝,合異禮容,稽於舊儀,且無定法。 百官相見儀制。乾德二年,詔曰:「國家職位肇分,軌儀有序,冀等威之斯辨,在品式之 矧著位之庶官及內司之諸使,以至軒墀引籍,州縣命官,凡進見於宰相,或參候於 或傳晉天福、周顯德中,以廷臣、內職、賓

## 翰林學士承旨陶穀等奏:

左右司郎中、員外。御史大夫以下參三師、三公、尚書令,中丞兼參大夫,知雜事參中 郎、郎中、員外並參三師、三公、令、僕,郎中、員外兼參左右丞、本行尙書、侍郎及本轄 史大夫、中丞皆分路行。 斂馬側立,須其過。 常侍以下遇三公、三師、尚書令,引避; 其値僕射,斂馬 兩省官除授、假使出入,並參宰相,起居郞以下參同舍人。五品以上官,遇於塗, 起居郞以下避僕射,遇大夫,斂馬側立;中丞,分路。尚書丞 側立。 御

軍以下,皆避知雜。 中丞,悉引避。 司三品遇僕射於途, 大夫遇尚書丞郞、兩省官諸司三品以上、金吾大將軍、統軍上將軍,皆分路。 丞,三院御史兼參知雜及本院之長(云)。 知雜兼避中丞,遇左右丞斂馬側立, 三院同行,如知雜之例。 皆引避。 諸衞大將軍參本衞上將軍。東宮官參隔品。凡參者若 大夫避尙書令以上, 遇僕射, 斂馬側立而 少卿監並參本司長官,丞參少卿(10)。 餘皆分路。 郎中及少卿監、大將 餘官遇

遇於途,皆避。

屬 令官、伎術官並趨庭,倨受。諸司副使參大使,通事舍人參閤門使,防禦、團練、刺 禮。內客省使謁宰相、樞密使以客禮,閤門使以上列拜,皆答,客省副使至通事舍人、諸 本道節帥 司 官官 `使、樞密承旨不答焉。 未嘗 官, 悉拜 公參之禮,列拜堂上,位高受參者答焉。四赤縣令初見尹,趨庭,受拜後升廳如客 1參官 並 (11) ,節度、防禦、團練副使謁本使,並具軍容趨庭,延以客禮。 王 拜於庭;天長、雄武等軍使見宰相、樞密亦如之。 府官見親王如賓職見使長,府縣官兼三館職者 ,見宰相、樞密及本司長官,並拜階上。 防禦、團練判官謁本道節帥,並趨庭。上佐、州縣官見宰相 自樞密使副、宣徽使皆差降其禮,供奉官、殿直、教坊使副、辭 參本府賓幕官及 流外見流內品官,並趨庭。 見大尹同。 )曹掾,縣簿、 少尹、幕府於本院 赤縣令、六品 、樞密使及本 尉參 史謁

志

非 相 統攝及名位縣隔,先至者居之。 諸 司 非相統攝,皆稱移牒。分路者不得籠街及占中道,依秩序以分左右。遇於驛含 臺省官當通官呵止者,如舊式。 文武官不得假借

呼稱 ,以紊朝制。 當避路者,若被宣召及有所捕逐,許橫度焉

密副使、參知政事、宣徽使,以客禮展拜。」 又令:「諸司使、副使、通事舍人見宰相、樞密使,升階、連姓通名展拜,不答拜。 其見樞

本使,如郎中、員外見尚書丞郎之儀 太平興國以後,又制京朝官知令錄者, 見本州長吏以客禮,三司判官、推官、主判官見

卿監者, 無定列,至道中,筵會在知制誥後、郎中前。 拜。 六年,命翰林學士梁顥等詳定閤門儀制,成六卷,因上言:「三司副使序班、朝服 咸平中, 自 如本品, 又詔:開封府左右軍巡使、京官知司錄及諸曹參軍到畿縣見京尹,並趨 朝會大宴隨判使赴長春殿起居引駕。 今請同諸司、少卿監,班位在上。 其朝會引駕至前殿, 如官至給諫、 與諸司使 比 庭設 品素

而行。 事 , 並避。 大中祥符 中丞遇三師、三少、太常卿、金吾上將軍,並分路而行。 起居郞以下遇給舍以上,斂馬。御史大夫遇東宮三師、尚書丞郎、兩省侍郎 五年, 復命翰林學士李宗諤等詳定儀制: 文武百官遇宰相、樞密使、參知政 知雜御史遇尙書侍郎、諸司 分路

同退。

使。 卿 常博士以 師、三少,並避; 子、少詹事至太子僕遇東宮三師、三少,並避; 丞 知 三品、金吾大將軍、統軍、諸衞上將軍三三,分路而行。 判 一, 則 司業,並 其權 者不 避。 避, 知開封府如本官品避。 下朝官遇本司長官、三師、三公、僕射、尙書丞郎、大夫、中丞、知雜 尚書丞 避。 遇兩省給舍以上, 諸軍 遇賓客、詹事、斂馬; 郎、 郎 衞 中、員 大將軍以下遇上將軍、統軍,亦避。詹事遇上臺官, 外遇三師、三公、尙書令 斂馬。 其臺省官雖不合避,而職在統臨者,並避。武班、內職並依 遇上臺官,如太常博士例。 京官 遇丞鄓、給舍、大卿監、 遇上 |臺官,如少卿監例。 三院同行如知雜例,不同行,遇左右 則避。 鄓 中、員 應合避尙書者, 祭酒以 (外遇丞 中允以下 如 御 上及 卿 史, 郎 監 之例 並避 遇東 本寺少 則 並. 避 避 宮三 監 權 庶

迎不 之節 秘書監至五官正、上將軍至郎將、四廂都指揮使及內職軍校遙郡以上、樞密都承旨及內職 赴臺參、謝、辭者,新授、加恩、出使者。 命王答拜,以示賓禮。 坐班即不赴。節度使、賓客、太常宗正卿則御史一員、中丞、大夫皆對拜。兩使留後至刺史、 ,請如故事。」手韶:「按祥符故事,記室、翊善見諸王,皆下拜。眞宗特以張士遜爲王友 大觀二年,定王、嘉王府侍講沈錫等奏:「二王出就外學,其初見及侍王禮儀、講說 今講讀輔翊之官,職在訓道,亦王友傅也,可如例,令王答拜。」羣臣 尚書侍郎則三院御史各一員、中丞、大夫皆對拜。三院仍班 疏數

此

志

第

七十

禮

+

校

勘記

郎中、少卿監、大將軍以下亦然。 階勳、食邑、章服, 拜,中丞、大夫對揖。 日,臺官大夫以下與百官,並詣幕次致賀。 正員官者、四赤縣令、三京司錄、節度行軍至團練副使、幕職官任憲銜者,皆御 館閣三司、開封府職事及內職轉使額、軍額, 亦令揖訖進言,得參風憲,再揖而退。若曾任中書、門下及左右丞皆不 本官約止則不赴,僕射赴上都省者,罷此儀。 文官一品、二品曾任中書、樞密院者,不赴。 亦不赴臺謝。 大夫、中丞則 僕射 史一員對 過正 赴。 加

### 校勘記

一駙馬 下」語、「下」原作「上」;「皇親使相」上原衍「以」字,據上述會要删改。 英宗治平三年九月閤門奏定的起居班次部分內容, 距上文 「大中祥符元年正月」已有五十九年, 「酺宴班位」爲兩 都尉宮僚員僚皇親大將軍已下 事;此語前面並有脫文。又下文「潁王、皇親郡王、侍衞馬軍都指揮使已 按宋會要儀制三之三〇,自此以下至「並重行異位」,係

- $\exists$ 四年閏三月 醋宴班位」之後有脫文,致將治平三年的時間漏書,此處「四年閏三月」當以會要所繫年號爲是。 朱會要儀制三之三一作「治平四年閏三月」。按前文「大中祥符元年正月,有司上
- 是月 二年十月二十五日,與此處承前文指熈寧二年四月不同。 按以下「編修閤門儀制所言」至「請更不升殿侍立」一段,宋會要儀制三之三六繫於熙寧

- 同三省樞密院奏事 「奏」字原脫,據長編卷三七八補
- É 叉詔 按以下詔文, 長編卷五〇一、宋會要儀制六之一九都繫於元符元年八月五日, 與此處
- 承前文指紹聖初不同。
- (六) 在外文臣諸路監司藩郡知州武臣知州軍已上 之一九改。 「上」原作「下」,據長編卷五〇一、宋會要儀制六
- (七) 六曹尚書 按自此以下至「便殿聽納」,皆韶文中語, 宋會要儀制六之一九分別繫於崇寧元年、
- 叉詔 按以下詔文, 宋會要儀制六之二一繫於宣和三年四月六日,與此處承前文指重和元年
- $\frac{1}{0}$ 「參」字原脫,據宋會要儀制五之二補。

[元] 三院御史兼參知雜及本院之長

不同。

五.

年,此上當有脫文。

- 丞參少卿 「少卿」,宋會要儀制五之二作「少卿監」,當是。
- 諸衞 少尹幕府於本院長官悉拜 上將軍 「衞」原作「位」,據上文及宋會要儀制五之九改。 「院」,宋會要儀制五之三作「使」。

|   |   | ît e |  |
|---|---|------|--|
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |
| • | * |      |  |
|   |   | N    |  |
|   |   |      |  |
|   |   |      |  |

# 宋史卷一百一十九

## 志第七十二

禮二十二寶禮四

録周後 外國君長來朝 錄先聖後 契丹夏國使副見辭儀高麗附 羣臣朝使宴餞 朝臣時節態廪 金國使副見辭儀

諸國朝貢

恪,又錄孔子之後,亦先王崇德象賢之意也,故皆爲賓禮。 餽及外國之使聘、遠方之朝貢,著其迓餞宴賚之式,登降揖遜之儀,備一代之制焉 昔周滅殷, 封微子爲殷後, 俾修其禮物, 作賓于王家, 與國咸休。 其餘則有朝使之宴餞、歲時之廩 宋以柴周之後為二

於順 修蓋 |
田
行 舊制 商之居祀、宋,周、隋之啓介、酅,古先哲王,實用 勉 陵, 禮 其 太 從於禪 又 開寶六年三月, 周 祖 。」乾德六年八月,詔 詔特 朝嵩、 詔 建 曰:「矧惟眇躬, 隆 酸四 譲 元 慶二陵及六廟, 年正 日、五 而 虞賓在位, 月四 周鄭王 日朝參 日 於周 逮事 詔 殂 宜令有 太祖、世宗 豊忘: 周 日:「封二王之後,備三恪之賓, 所以示子傳孫, 詔 室。 一一一般朝十 於烝嘗? 司 謳 以時差官 歌 陵 日。 獄 寢 其封 訟, 側,各設 帝 素服發哀於便殿。 朝 雖 茲道。 周 拜祭饗,永爲定式。 歸 帝爲 新 廟宇塑像, 造之邦; 鄭王 矧予 一,以 凉德, 命右 奉 廟貌 周 十月四 歷試前朝, 性 質善· 嗣 쿫 仍命 īE, 陵, 天 日 朔 人夫王碩 遗忘 周 服 與滅繼絕。 葬周 宗 雖 色, 舊君之 IF. 周 恭帝 管 德下 卿 勾 郭 如

織爲 詠爲三 宣 一,守禮 州 仁宗 班 長 史、 天聖六年, 奉 曾孫若訥 職。 助 教, 共後, 日 錄故 ,皆爲三班 胎廓 又錄柴氏之後日 統州 等十一人復其身,仍各賜錢一萬。又錄世宗曾孫揆、柔,及貴曾孫 防禦使柴貴子肅爲三班 奉 職 熙、日愈、 日岩 拙、日 奉 職。 上善並 七年,錄故太子 爲 三班 奉 職, 办 傅柴守 日餘慶、 禮 日 孫

皆不足以崇襲。 漢 以 降以 嘉 站 及 四 年, 於唐,莫不崇奉 著作 臣願考求唐、周之裔,以備二王之後,授以餌命,封縣立廟,世世承襲,永爲 郞 何鬲 先代,延及 言:「昔舜受堯、 苗 裔 禹受舜 本朝受周天下,而近代之盛莫 之天 下, 而封 丹朱、 商均 以 如 唐 爲 國賓。 ,自梁以下 周、

未稱 簽書 之錫,俾廟寢有奉,饗祀不輟,庶幾乎春秋通三統、厚先代之制矣。 太常禮院定到 須,皆從官給。 文資,仍封崇義公,與河南府、鄭州合入差遣,給公田十頃,專管勾陵廟。 於諸房中推最長一人,令歲時親奉周室祀事。 遜,德美丕顯。 非聖人稽古報功之大典哉。國家受命之元,繼周而王,雖民靈欣戴,曆數允集,而虞賓將 亦簡而易行。」從之。 性器、祭服,每遇時祀,並從官給,其廟宇亦加嚴飾。 廢,宜訪求子孫,如孔子後衍聖公,授一京官,爵以公號,使專奉廟饗,歲時存問,賜之粟帛、 永, 文章制度, 一無可考。上取唐室, 世數已遠, 於經不合。 國賓。」 事下太常議,曰:「古者立二王後,不惟繼絕, 奉 寧軍節度判官事 將上采姚、姒之舊,略循周、漢之典,詳其世嫡,優以公爵,異其仕進之路,申以 內殿崇班、 頃者推命本始,褒及支庶,每遇南郊,許奏白身一名充班行,恩則厚矣,而義 如至知州資序,即別 四月,詔曰:「先王推紹天之序,尚尊賢之義,褒其後嗣,賓以殊禮,豈 ',以奉周 相州 、兵馬都監柴詠於柴氏諸 祀。 與差遣,却取以次近親,令襲衛授官,永爲定式。」八月, 又以六廟在西京, 而歲時祭饗無器服之數, 令有司以 如白 身,即與京主簿,如爲 如此,則上不失繼絕之義,度之於今, **棄取其明德可法。** 族最長二、詔換殿中丞, 惟周則我受禪之所 宜令有司取柴氏譜系, 五代草創, 班行者, 即比 應緣祭饗禮料所 封崇義公, 官, 載祀不 義不可 類換 H

志第七十二 禮二十二

服一、四品服二及所當用祭器給之。

嫡孫 寺丞,襲封崇義公,簽書河南府判官廳公事 於郭氏,豈可以天下之故而易其姓氏所出?」帝然之。 下於世宗,柴氏 姪,爲郭氏後。 夷簡當襲。 熙寧四 年, 西京 也。」帝曰:「爲人後者爲之子。」安石曰:「爲人後於異姓,非禮也。 今存周後,則宜封郭氏子孫以奉周祀。」帝閱奏,問王安石,安石曰:「宋受天 太常禮院言夷簡 蹈 司 御史臺司馬光言:「崇義公柴詠祭祀不以儀式。 有 過, 合以次子西頭供奉官若訥承襲。 五年正月,柴詠致仕。 周本郭姓,世宗后 韶以若訥爲衛尉 詠長子早亡, 雖受天下

不當 者以其祖父爲周恭帝後,以其孫世世爲宣義郎,監周陵廟,與知縣請給, 二恪,永爲定制。」 封 政 周。 和 八年,徽宗詔曰:「昔我藝祖受禪于周,嘉祐中擇柴氏旁支一名封崇義公。 然 禪 國者周,而三恪之封 不 及, 禮蓋 未盡 除崇義公依 舊外,擇柴氏最長 以示繼絕之仁, 爲 議者謂 見在

知州資序, 紹 興 五年,詔周世宗玄孫柴叔夏爲右承 別與差遣。 以子國器襲封, 令居衢州,朝廷有大禮,則入侍祠如故事 奉郎, 襲封崇義公,奉周後。 二十六年,叔 其柴大 夏升

有、柴安宅亦各補官。

時又求隋、唐及朱氏、李氏、石氏、劉氏、郭氏之後,及吳越、荆南、湖南、蜀漢諸國之子 淳祐九年,又以世宗八世孫柴彦穎特補 承務郎,襲封崇義公。

皇祐三年七月,弘曰:「國朝以來,世以孔氏子孫知仙源縣,使奉承廟祀。 錄先聖後。 仁宗景祐二年,詔以孔子四十六世孫北海尉宗愿爲國子監主簿,襲封文宣 近歲廢而不

行,非所以尊先聖也。 宜以孔氏子孫知仙源縣事。」

至和初,太常博士祖無擇言:「按前 中、孔子後襲封者、在漢、魏日褒成、褒尊、宗聖日之,

孔子爲文宣王。 、宋日奉聖,後魏日崇聖,北齊日恭聖,後周、隋並封鄒國,唐初日褒聖,開元中,始追諡 又以其後爲文宣公,不可以祖諡而加後嗣。」遂詔有司定封宗愿衍聖公,令

世 上製焉。 在晉

治平初,用京東提點王綱言,自今勿以孔氏子弟知仙源縣,其襲封人如無親屬在鄉里,

任近 便官不得去家廟

熙寧中,以四十八代孫若蒙爲沂州新泰縣主簿,襲封。

疏 爵 ,本爲侍 元站 初,朝議 祠 ,今乃象 大夫孔宗翰辭 領 他官,不 司 農 在故郡。 少卿 ,請依家世例知兗州以奉祀。 請自今襲封者,無兼他職, 終身使 又言:「孔子 在鄉里。 後襲封 朝

志

襲 改 議 依所請 初 均 封 贍族 聖公爲奉聖公,及删定家祭冕服等制度頒賜之。 仍請 λ°. ,命官以司其用度,立學以訓其子孫,襲封者專主祠事,增賜田 自今衆議擇承襲之人,不必子繼,庶幾留意祖 其差墓戶 並如舊法。 賜書,置教授一員,教諭其家子弟, 其後,通直郎孔宗壽等舉若蒙弟若虚 廟,惇睦族 百頃, 鄉鄰或願學者聽。 共祭祀之餘

宣 和三年,詔宣 議 郎 孔端友襲封衍聖公,爲通直 郎、直 秘閣,仍許就任關升,以示

端 友言: 詔敕文宣王後與親屬 一人判 司 簿尉,今孔若采當承繼推 恩。 詔 補 油 功 郎

高 宗 紹 興二年,以四 十九代孫孔玠襲封衍聖公;其後,以搢,以文遠,以萬春,以洙,終

宋世,皆襲封主祀事。

伴; 省 齎 日 亦 籤 三司使、學士、東宮三師、僕射、御史大夫、節度使並宣徽使伴 羣 赐 賜 臣 防 酒 禦 朝 酒 食、 覲出 使、 食。 熟羊。 團 一使宴餞之儀。 節 練 i 度 使 使、 羣 刺 + 臣 史 出 日 並 使回 留後 賜生 太祖、太宗朝、藩鎭 朝 -6 料 日 見 觀 節度 日 影察使 , 面賜 使以 五 酒 私 牧伯,沿五代舊制,入覲 日 食, 故 到 代 中書、 還,節 闞 下, 樞 度使 密、宣徽使、使相 及 步軍都虞候以 兩省五品以上、侍御史、 五. 日 及 留 被召、使 後  $\equiv$ 上 业 日 出 樞 П 密使 觀 使 察 口

奉慰,並特賜茶酒,或賜食。 五日起居,百官皆賜茶酒,諸軍分校三日一賜。冬至、二社、重陽、寒食,樞密近臣、禁軍大 監、巡檢回者卽賜,並通事舍人伴;客省、引進、四方館、閤門使並本廳就食。羣臣賀,賜衣; 政昭宣使並客省使伴;少卿監、大將軍、諸司使以下任發運轉運提點刑獄、知軍州、通判、都 中丞、三司副使、東宮三少、尚書丞郎、卿監、上將軍、留後、觀察防禦團練使、 外任遣人進奉,亦賜酒食,或生料。 自十月一日後盡正月, 刺史、宣慶宣 每

校或賜宴其第及府署中,率以爲常。

預位。 觀察使預坐。八年四月,侍衞步軍副都指揮使王能自鎭定來朝,宴於長春殿。 朝, 咸賜宴於外苑。 餞飲,仍休假一日。 大中祥符五年, 詔自今兩省五品、尚書省四品、諸司三品以上官, 同列出使, 並許醵錢 節度使掌兵,無此禮例。旣赴坐, 餘官有親屬僚友出行,任以休務日餞送。故事,樞密、節度使、使相還 見辭日,長春殿賜酒五行,仍設食,當直翰林龍圖閣學士以上、皇親、 則殿前馬軍都校當侍立、於品秩非便。」遂令皆 閣門言:

都亭驛,或賜茶酒,並如儀。 中興, 仍舊制。 凡宰相、樞密、執政、使相、節度、外國使見辭及來朝,皆賜宴內殿或

蜜沙冰; 重陽,糕,並有酒; 三伏日,又五日一賜冰。四廂及廂都指揮使,中書舍人,統軍 軍校、忠佐,海外諸蕃進奉領刺史以上,至寒食,並賜節料;立春,奉內朝者皆賜幡勝 寒食,並客省齎籤賜羊、酒、米、麵;立春,賜春盤;寒食,神餤、餳粥;端午,粽子;伏日, 防禦、團練使,刺史,客省使,樞密都承旨,知銀臺司、審刑院,三司三司勾院〔三〕,諸司使,禁 會,而賜如故。又制僕射、御史大夫、中丞、節度、留後、觀察、內客省使、權知開封府,正、至、 俄又賜樞密使副、參知政事羊三十口,酒三十壺、米麵各三十斛。其後,以廢務非便,奏罷 二十斛,令諸司供帳,京府具衙前樂,許宴其親友。 旦遂會近列及丞郎、給諫、修史屬官。 時節餽廩。 大中祥符五年十一月,以宰相王旦生日,詔賜羊三十口、酒五十壺、米麵各

等,以御飲器勸酒,遣敎坊樂工,給內帑錢賜之。及暮賜燭,傳宣令繼燭,皆異恩也。 元祐二年十一月冬至,詔賜御筵於呂公著私第,遣中使賜上尊酒、香藥、果實、縷金花

天下慶乎一式燕樂行,所以示慶也。非喬嶽之神無以生申、甫,非宣王之能任賢無以致中 聖之興必五百歲,君臣之遇蓋亦千載。夫以不世之英,值難逢之會,則其始生之日,可不爲 今日之事,不亦臣主俱榮哉。宜服異恩,毋守沖節。所請宜不允。 紹興十三年十二月二十三日,高宗賜宰臣秦檜詔曰:「省所奏辭兎生日賜宴。 朕聞賢

宋朝之制,凡外國使至,及其君長來朝,皆宴于內殿,近臣及刺史、正郎、都虞候以上

殿 六日 Ĭī. 日 ,宴近臣及孟昶于大明殿。開寶四年五月七日,宴近臣及劉鋹(5)于崇德殿。十一月 太祖建隆元年八月三日,宴近臣於廣政殿,江南、吳越朝貢使皆預。乾德三年五月十 江南李煜、 吳越錢俶各遣子弟來朝, 宴于崇德殿。八年三月晦,宴契丹使于長春

崇德殿,以契丹使來賀正故也。三月二十五日,吳越錢俶來朝,宴于長春殿,親王、宰相、節 **徳殿,以乾明節罷大宴故也。是後,宴外國使爲常。** 度使、劉鋹、李煜皆預。十月十六日,宴宰相、親王以下及契丹使、高麗使、諸州進奉使於崇 殿,酒九行而罷,以其貢 上于崇德殿,不舉樂,酒七行而罷。 太平興國二年二月十一日,宴兩浙進奉使、契丹國信使及李煜、劉鋹、禁軍都指揮使以 、助山陵也。 契丹遣使賀登極也。五月十一日,再宴契丹使于崇德 三年正月十六日,宴劉鋹、李煜、契丹使、諸國蕃客于

其君長來朝,先遣使迎勞於候館,使者朝服稱制曰「奉制勞某主」,國主迎於門外,與使 志 第 七十二 禮二十二

復位 拜受。 使 位 侍 向 制 戒 者俱入升階,使者執束帛,稱有制,國主北面再拜稽首受幣,又再拜稽首 表及幣,皆有儀,具載開寶通禮 見日 降勞,皆再拜稽首,敕升坐,又再拜稽首,至坐,倪伏避席。 一中奏中嚴,皇帝服通天冠、絳紗袍,出自 ,又設其國諸官之**位**於其後。 所司 次引其 再拜 如儀。 國主送使者出,鴻臚引詣朝堂,所司奏聞,通事舍人承敕宣勞,再拜就 稽 國諸官以 首,出。 又次日,奉見于乾元殿,設黃麾仗及宮縣大樂。典儀設國主位於縣南道 其國諸官,皆再拜以次出。 次入, 就位再拜並 迎引, 如 西房,即御位。 上儀。 國主服其國服,至明德門外,通事舍人引就位。 侍中奏禮畢,皇帝降坐。 侍中又承制勞還館,通 典儀 侍中承制日「無下拜」,國 **贊拜**,國主 ,以土物質,使者 事舍人引國主降, 再拜稽首。侍中承 其錫宴與受諸國 館。翌日, 遣使 西北 再

契丹 國使入聘見辭儀。 自景德澶淵會盟之後,始有契丹國信使副元正、聖節 副見。

中祥符九年,有司遂定儀注。

後,館件使副一 前 日 習 班入就位 儀 于 驛。 東面立。 見日 , 皇帝 御崇德殿。 次接書匣閤門使升殿立。 宰臣、 樞· 密使 以下 次通事入,不通,喝拜,兩拜, 大班起居訖 , 至 負 僚起居

喏 拜 副 訖,喝祗候,應喏 沿路驛館御筵茶藥及傳宣撫問,復歸位 二百匹,銀器 訖,遂揖 訖 淮 舍人當御前 契丹使副 兩 、金塗銀冠一、樺一兩、衣着三百匹、銀二百兩「も」、鞍轡馬一,每句應喏,跪受,起,拜 使某官某祗候見,其拜舞、謝賜、致詞並如 一,授內侍 書 拜 如儀。 匣 引當殿,喝拜,大起居,其拜舞並 隨 (3) :北使起,却引降階至辭見位 呼萬歲, 至東階 都 百兩,鞍轡馬一。 舍人喝有敕賜衣服、束帶、衣着、銀器分物,應喏跪受云、臺蟾床絕云,起, 鞠躬傳奏訖,揖起北 知 都 西 .侧 奏聖躬萬 下,閤門使下殿揖 出 知拆書以授宰臣,宰臣、樞密 身搢笏、跪接, 凡傳語丼奏聖躬萬福、致辭,並通事傳譯,舍人當殿鞠躬奏聞,後同。 次通事及舍人引舍利已下分班入,不通, 福 喝各祗 使。 舍人受之。 <u>引</u> 面 依 同升, 皇帝宣 本 候。 西揖 國 禮。 喝拜舞蹈訖 閣 立. 上 躬。 閣 門 迴 出 一御前。 門從東 契丹使立 儀,西出。 班 進 舍人當殿通 謝 呈 問 面 、階降, 至國信 訖, 國主, 天顔 一、閤門執笏捧書匣 舍人 遂 擡 其敕賜-至 宣有敕賜窄衣一對、 北使跪奏, 大 製丹使位 歸位,喝拜舞蹈 北朝國信使某官某祗候見, 使傳國主 禮 衣 物 便引合班, 贊喝大起居 對,金腰帶 出。 . 北 含人 舍人當御前鞠躬 問 (金)。 升殿,當 聖體 一,幞頭、靴、笏、衣着 八與館 次通 訖, 一通事 舍人 叉出 北 金蹀躞子 作 御 揖 朝國信 使 前 傳譯 班 使 副 進 謝 應 奏

儀 隨 聖 蹈 東 拜 躬 拜 出 萬 萬 訖 司] 嵗 福 其排 使、 喝各 各 又 坐還 內客 拜 깺 立 祗 隨 候 省 供奉官已下橫行合班。 分班 候唱喏 使 呼萬歲,喝 下 引出 殿。 分 班 舍人合班奏報 次引 引 有 敕 出 差來通 各 次行 賜 衣 宣 服、 門、殿直 事以下從人分班 **圏門** 徽 腰帶、衣着、銀器 使殿 無 入, 事 F 了,唱 一喝供奉官已下各祗侯 起居訖,殿 一 喏 訖 入,不通 , 分物 卷 E 班 ",應喏 侍 西西 便 立. H 51 跪受, 合 文明殿 分班 容省、 班 起, 出 喝 剧門 樞 枫 喝 並 密 拜 兩 使 直 如 以 塱

皇帝

降

床 候。 坐 坐 下 躬 下 下 殿 萬 並 祗 分引 分 內侍酹酒, 訖, 福 宰 候 宴 引 喝 執 日 赴 赴 兩 喝 看 分 俟 契丹 兩 兩 拜 各 認 班 長 廊 廊 就 ·, 舍· 春 隨 使 下 坐 殿 人稍 拜 次喝 閣門使殿上御前鞠躬奏某甲巳下 人引 副 諸 萬 兩 次 以下服 近 司 歲 拜 教 入。 含 前 排 坊 人引 喝各 當 隨 其 所 喝 已 呼萬 有 下 製丹 拜 差 賜, 就 備 ´; 兩 來 兩 歲 坐 承 使 閣 拜 通 拜 受引 喝就 • 事 門 副 次舍 班 使 隨 8 從 首 赴長春殿門外, 附 坐 拜 綴親 人、通 奏 人東 一,分班 萬 入 聖 歲 內 躬 西 王 事 都 引 萬 分 班 喝 進酒,餘如常儀。 分引 知 班 1-入。 福 上 奏 **元**, 一殿。或 殿 (班齊, 含 又 含人 井 祇 利 合 喝 侍 候 皇帝 以 拜 班 皇帝 通 宴臣 下 , 某 分 喝 東 撫 兩 東 甲以下 坐, 僚宰執、 拜 問 兩 四 宴起, 宰臣 西 契丹 拜 分 鳴 上 隨 班 鞭 殿 隨 拜 使 唱 親 , 立 萬 喝 拜 宰臣 副 喏 歲 萬 지짓 已下降階 樞 班 有 含 歲 拜 喝  $\Lambda$ 肖 親 密 一 王 進 各 喝 喝 便 使 奏 引 耐 就 就 聖

祗 兩 舍人喝兩 候 分引 隨 拜萬歲,喝各祗候。 拜,搢笏, 次通 舞蹈 事 、從 ,喝各祗候,分班出。次舍利合班,喝 人合班 如傳宣 一,喝 一賜茶酒 兩 拜,隨 ,又喝謝茶酒拜,兩拜,隨拜萬歲, 拜萬 嵗 "、喝各 祗 候 兩拜,舞蹈,三拜,拜謝 、分班 引出 次 八喝教坊 喝各祗 候, 使ピド 喝各

**閤門使殿** 

上近前側

秦無事,皇帝降坐,鳴鞭還內。

次通 以下橫行,通某甲以下,應喏,奏聖躬萬福,喝各就坐,應喏,兩拜呼萬歲,分升殿東西向立。 庭。 臣 就 甲以下常起居,次通契丹使某甲常起居,次通副使某甲常起居,俱引赴西面立。 致 及 如 再引 差 以 長 坐 製丹使 歸 來 春宴日之儀。 ,兩拜,呼萬歲,分引赴兩廊立。次通敎坊使、看盞。 下丼三司使、文明殿學士、樞密直學士升殿侍立,其餘臣僚丼契丹使並出。 事、舍人引契丹舍利以下,次差來通事、從人,俱分班入,當殿兩拜,奏聖躬萬福,喝各 俟奏班齊,舍人喝拜,東西班殿侍兩拜,奏聖躬萬福,喝各祗候。 辭 從 日,皇帝坐, 位 人, 俱兩 入(目),西 又 兩 拜 拜萬歲訖,分班引 · 訖,宣有敕賜,跪受拜舞訖,喝好去,遂引出。 酒五巡,起。 內殿起居班欲絕, 諸司排當有備, 催合侍宴臣僚東西相 面揖躬。 舍人當殿通 宰臣以下降階班立,兩拜、搢笏、舞蹈,三拜,喝各祗候。 出 如 北 傳宣賜茶酒 朝國信使某祗候辭,通 更喝謝 及進茶床、酹酒丼閤門奏進酒,並 拜 次引副 如前儀。 次舍人通館伴 使致詞、受賜、拜舞 引常殿 向, 班立崇德殿 兩 班絕,舍人 次通宰臣 使副 含利 計 班

志

第

捧授書匣,舍人揖國 主 服 銀 如 了<br />
舍人揖國信使跪,<br />
閣門使傳旨通譯訖 所 器 前 賜, 分物 儀,亦出。 再引入,當殿兩拜萬歲訖,喝祗候,引升殿,當御 ,各應喏跪受,候擡擔床絕,就拜,起,又兩 次引舍利已下,次引差來通事、從人, 俱分班入, 舍人 信使跪,閤門使跪分付訖,揖起下殿,西出 ,揖國信使起立, 拜萬歲, 前立。 **閤門使御** 喝好去, 皇帝宣閣門使授旨 前搢笏,於內侍都 分班 喝有敕賜衣服、衣着、 引 Щ 其使 傳 副各 知 語 處 國

贊各賜酒,羣官俱再拜就坐。 從 向 {儀 西、諸衞 北上, 人、溪峒衙 崇政殿假日大遼使朝見儀、崇政殿假 政 和詳定五禮, 上將軍三之南。 遼使舍利、從人各在其南。 內指 揮 使 有紫宸殿大遼使朝見儀、紫宸殿正旦宴大遼使儀、紫宸殿大遼使朝 在 西 夏使副在 廊舍利之南。 酒五行,皆作樂賜華,皇帝再坐,赴宴官行謝華之禮。 東朵殿, 夏使從人在東 日大遼使朝辭儀。 又至各就位,有分引 並西向北上。 廊 含利 之南。 高麗, 其紫宸殿赴宴, 兩 交趾 廊 諸藩 班 首 使副 使副 詣 御 在 首 遼使 <u>생</u> 西朵殿 領、 進 酒 高 副 麗 付. 交 ]]: 御 並 東 坐

嘉 站 夏 八年,見于 國 進 奉 使見辭 皇儀殿門 外, 夏 朝辭 國 一歲以正 詣 垂 拱殿 旦、聖節入貢。 元豐八年,使來。 詔 夏國 依

政和新儀一夏使見日,俟見班絕、謝班前,使奉表函,引入殿庭,副使隨人,西向立,舍人

揖 再拜如見儀。 立 兼賜酒食。 興,再拜。 侍省官進 一,舍人揖躬。 躬。 舍人當殿躬奏夏國進奉使姓名以下祗候見,引當殿前跪進表函,舍人受之,副入內 呈。 舍人日各祗侯,揖西出。 跪受,箱過,俛伏興,再拜。 凡蕃使見辭,同日者,先夏國,次高麗,次交阯,次海外蕃客,次諸蠻。 使者起, 舍人當殿躬奏夏國進奉使姓名以下祗候辭, 歸位四拜起居。 次從人入,不奏, 。舍人日各祗侯,揖西出。 舍人宣有敕賜某物, 卽引當殿四拜起居。 引當殿四 兼賜酒 辭日 饌。 ,引使副 拜。 跪受,箱過, 宣賜某物酒饌 舍人宣 入殿庭,西向 賜分物, 俛伏

舞蹈 受,箱過, 俛伏興, 再拜起居。舍人曰各祗候, 揖西出 出 日各祗候,揖西出。 通 班 高 「、俛伏興,再拜。 ¬躬謝起居,歸位,再拜,又出班謝面天顏、沿路館券、都城門外茶酒,歸位, 麗國進奉使姓名以下祗候見,引當殿,使稍前跪進表函,俛伏興訖,歸位大起居。 高 麗進奉使見辭儀。 次押物以下入,不通,即引當殿四拜起居。 舍人宣有敕賜某物兼賜酒食,搢笏,跪受,箱過,倪伏興,再拜。 見日,使捧表函,引入殿庭,副使隨入,西向立,舍人鞠躬,當殿前 宣有敕賜某物兼賜酒食,跪 再拜, 搢笏, 舍人 班首

引當 殿四拜起居。 辭日,引使副入殿庭,西向立,舍人揖躬。舍人當殿躬通高麗進奉使姓名以下祗候辭, 班首出班致詞、歸位,再拜。舍人宣有敕賜某物兼賜酒食,搢笏 跪受,

筣 過,倪伏興 ,再拜。 舍人曰好去, 揖西出。 次從· 人入辭,如見。

復川 鋤二·鼎二·罍洗一·尊二。銘曰:「惟爾令德孝恭,世稱東蕃,有來顯相,子一人嘉之。 川錫 附實尊,以寧爾祖考。 ·熙寧例,以文臣充接件使副,仍往還許上殿。 政和元. 年,詔高麗在西北二國之間 子子孫孫,其永保之!」紹興二年,高麗遣使副來貢,並賜酒食于同 ,自今可依熙寧十年指揮隸樞密院。 七年,賜以箋豆各十二,簠簋各四,登一, 明年 入貢,

時 |金 ·引上殿奏事,賜予不貲,禮遇並用契丹故事 |使復至,用新羅使人禮,引見宣政殿, 徽宗臨軒受使者書。 金. 國 一鸭使見辭儀。 宣和元年,金使李善慶等來,遣直秘閣趙有開偕善慶等報聘。已而 自後屢遣使來,帝待之恭厚,

驛 賜 宴。 神京會同,朝廷之尊,百官之富,所以夸示。 **M** 紹 製三年 庸 十一年十一月, 俱 人。」使人見辭,並賜食于殿門外。 十二月,宰臣進呈金使李永壽等正旦入見。 金國遣審議使來。 入見,時殿陛之儀議猶未决。 八年, 今暫駐於此,事 金國遺使副來,就 故事,百官俱入。上曰:「全盛之 從簡便。 驛議和。 舊日禮數,豈 議者謂一兵衛單 詔 E 倫就 可盡

肝于 徹 弱 胎 帷 則 軍 非所以隆 賜宴。未審回 十二年,扈 國體 一從徽宗梓宮、皇太后 程合與不合筵待? ; 欲設仗衛,恐駭虜情。」乃設黃 ? 」詔: 使副 內侍省差使臣二員沿路賜御筵,一員於平 來。 十三年 麾仗千五 -+ 月,有司言:「賀 百人于殿廊,蔽 JE. 以 日 使 **弈**模, 班定 初 江 至,於

率臣 酒食。 來。 文臣 副 同 稍 使副 止就驛賜宴。 南 圓 權侍 人於鎭 相對立 有司言合照舊例 使副 遇賀正,人使朝辭在上辛祠官致齋之內,仍用樂。二十九年,以皇太后崩,其賀 酒三行,教坊作樂,三節人從不赴。 郎已上、 江 府, 上下馬於執政官上下馬處。 仍權 見辭日,賜茶酒,並不舉樂。 一員於盱眙軍 移 武臣刺史巳上赴坐。 西 一北使賀生辰聖節使副隨宰臣紫宸殿上壽,進壽酒畢,皇帝、宰臣 班使相在 尋詔: 東壁宰臣之東。 自後正旦賜宴做此 三節人從並於宮門外上下馬。 金 旣而三節人從有請,乞隨班上壽,詔許之, 或 賀正 旦人 十四年正月一日,宴金國人使于紫宸 (使到闕赴宴等坐次, 五 月,金國始遣賀天中節 立. 班. 可則於 令與宰臣相 74 班 仍賜 以下 使 頄 對

官入位, 郭 稅亭,茶酒畢,上馬入餘杭門,至都亭驛,賜褥被、鈔鑼等。 大 率北使至闕,先遣伴使賜御筵于班荆館, 具朝見儀, 投朝見榜子。 又明日, 御紫宸殿, 六參官起居,北使見畢,退赴客省茶酒,遂宴垂拱殿, 入見。伴使至南宮門外下馬,北使至 在赤岸,去府五十里。 明日,臨安府書送酒 酒七行。 酒五 翌日登舟,至北 行,惟從官已 隔門內下 食, 閣門

志

第

七

+

禮

+

使與北使皆親勸酬,且以衣物爲侑。 退, 弩。 校善射者假管軍觀察使伴之,上賜弓矢。 筵,酒五行,用傀儡。 香、乳糖、齋筵、酒果。 三日,客省簽賜酒食,內中賜酒果。 通 賜襲衣、 坐。 酒 义次日,復遣近臣押賜御筵。 九行,退。 是日, 金帶、 賜茶器名果。 五日,大宴集英殿,尚書郎、監察御史已上皆預,學士撰致語。 大銀器。 正月朔旦,朝賀禮畢,上遣大臣就驛賜御筵。 次至冷泉亭、呼猿洞而歸。 臨安府書送贐儀。 又明日,賜生餼。 遂赴浙江亭觀潮,酒七行。 次日,加賜龍鳳茶、 酒行樂作,伴射官與大使並射弓,館件、 復遣執政官就驛賜宴。 見之二日,與伴使偕往天竺燒香, 翌日,賜內中酒 金鍍合。 四日,赴玉 果、風藥、花餳,赴守歲夜 中使傳旨宣勸, 乘馬出北闕門登舟,宿 晚赴解換夜筵,伴 津園 派射, 六日 副使並 酒 上賜沉 九行。 朝辭 命諸 射

用樂人三百人,百戲軍七十人,築毬軍三十二人,起立毬門行人三十二人,旗鼓四十人, 下臨安府差;相撲一十五人,於御前等子內差,並前期敎習之。 三條 自 到 都管上節各賜銀四十兩,中下節各三十兩,衣一襲、塗金帶一 闕 朝見、燕射、朝辭,共賜大使金千四 百兩, 副使金八百八十兩,衣各三襲,金帶各 條。 使人到關筵宴,凡 並

授 書皆令有司付之。 諸 國朝貢。 其交州、宜州、 又有西蕃 黎州諸國見辭,並如上 **唃氏、西南諸** 蕃、占城、回鶻、大食、于闐、三佛 一儀。 惟迓勞宴資之數,則有 齊、 殺焉。 邛部! Щ 蠻

殿、渤泥、邈黎、闍婆、甘眉流諸國入貢,或一再,或三四,不常至。 及溪峒之屬,或比間數歲入貢。 層檀 、日本、大理、注 **輦、蒲甘、龜茲、佛泥、** 注輦、三佛齊使者至,以 拂菻、 真臘

真珠、龍腦、金蓮花等登陛跪散之,謂之「撒殿」。

相 中迓以兵官,餞以通判,使副詣府,其犒設令兵官主之。請如故事。」仍詔所過郡, 又命于闐國使以表章至,則間歲聽一入貢,餘令於熙、秦州貿易。 執政官知判者亦如之。又詔立回賜于闐國信分物法。歲遣貢使雖多, 元站 二年,知潁昌府韓縝言:「交阯小國,其使人將及境,臣嘗近弼,難以抗禮。 止一加賜旨。 按元豐 凡前宰

實保明。 大小,與見今入貢何國爲比,保明聞奏,庶待遇之禮不致失當。」宣和詔蕃國入貢,令本路驗 及。」詔特許之。學士院言:「諸蕃初入貢者,請令安撫、鈴轄、轉運等司體問其國所 禮部言:「元豐著令, 如涉詐偽,以上書詐不實論 西南五姓蕃,每五年許一貢。今西南蕃泰平軍台門入貢,期限未 在 一遠近

郊 祀 ,並做此。 建炎三年,占城國王遣使進貢,適遇大禮,遂加恩,特授檢校少傅,加食邑。 紹興二年,占城 國王遣使貢沉香、犀、象、玳瑁等,答以綾 錦 銀 絹 自後明堂

志第七十二 禮二十二

寓錢、寓綵 炎 几 年 、寓金銀等,就欽州授其國迎接人,制贈侍中,進封南越王。 (115)南平王薨,差廣南西路轉運副使尹東玽充吊祭使,賜絹 淳熙元年,賜「安南國 王」印,銅鑄,塗以金。 布各 封 其子爲交阯郡 五 百匹,羊、

王,遇大禮,並

加恩如占城國

玉。

闕, 絹 等物、銀二千 衣帶 级銀 (南珠、 七年,三佛齊國乞進章奏赴 器。 象齒 亩. 賜使人宴于懷遠驛。 百兩 龍涎、珊瑚、琉璃、香 ) 闕朝見,詔許之。 淳 藥。 熙五年,再入貢。 詔 補保順慕化大將軍、 令廣東經略司掛量, 計其直二萬五 三佛齊國 千緡,回 只許四十人到 王, 賜綾錦羅 給 賜鞍

臣 年 渝 國入貢,太上 ,增「安善」一 ·六月, 造,好 進貢 其令帥 紹 興三十一 得 禮物,賜金 煚 以 臣 (聞。」淳 皇帝 上 告論,自今不必以馴象入貢。」三 字 ; 一表貢 年正 沖謙 安南 獻, 献 Ŧi 戸**,** 百兩,賜帛一百匹,降詔嘉獎。 三年, 弗受、沉股涼菲,又 乞授其位 國王 安南獻馴象。 安南 陳威 於其子 國主 晃功臣 陳 帝曰:「蠻夷貢方物乃其職, 陳威 E ,增「守義」二字,各賜金帶、鞍馬 何以 煚 、來貢, 晃。 十二年,孝宗登極,詔 堪 咸淳元, 自 加 賜 今諸國有欲 功 年二月, [5] . 號 朝貢 - -加 日:「比年以 安南 但朕不欲以異獸勞遠 年,再 者,令所 、衣服 大國王 . 來 貢 在 ·來,累有外 陳 州 二年,復 景定三 日 軍 煚 以 功 理

- 相州兵馬都監柴詠於柴氏諸族最長 折. · 最長一人」,此處「諸族」疑「諸房」之誤。 宋會要崇儒七之七二作「諸房最長」,前文說 「於諸房中
- 在漢魏曰褒成褒尊宗聖 後漢書安帝紀疑孔氏並未徙封爲褒亭侯。皇朝類苑卷三二、玉海卷一三五引祖無擇此文都作 考異卷七○說「褒尊當作褒亭」。<br/>
  金石萃編卷八,據孔龢碑、史晨碑和

「在漢、魏曰褒成、宗聖」,沒有「褒尊」二字。疑此處「褒尊」二字有誤。

- (三) 三司三司勾院 部勾院,主其事者稱「判」,或稱「同勾當」。上「三司」下疑有脫文。 宋會要禮六二之二二作「三司副使判三勾院」。按三勾院即三司勾院, 或稱三
- /^ [2년 \\_/ 劉錄 此下原衍「子」字,據長編卷一二、宋會要禮四五之二刪。
- (至) 至契丹使位北 「北」字原脫,據太常因革禮卷八三、五禮新儀卷一五〇補。
- (云) 舍人揖使跪進書匣 「舍人」二字原脫,據同上書同卷補。
- (4) 銀二百兩 太常因革禮卷八三作「銀器二百兩」,下文賜物中都作銀器若干,「銀」下疑脫「器」

字。

ハスし 應啱跪受 「跪受」原作「跪授」,據太常因革禮卷八三改。下文「跪授」數見,並據五禮新儀卷

志第七十二 校勘記

Ήi

Ξī.

同改。

正

作「絕」,據

- (元) 擡 擔床 絕 絕 原作 「跪」。下文有「候擡擔床絕」語,「跪」當爲「絕」之訛;太常因革禮卷八三
- (=)其契丹使副 原脫「副」字,據太常因革禮卷八三、五禮新儀卷一五〇補
- 舍人再引契丹使入 「入」原作「人」。太常因革禮卷八三作「入」,按前文已說「其餘臣僚幷契丹
- 諸衞上將軍

使

並山」,此處當是「入」,據改。

吕 止 加賜 原作「止一加則」。、宋金要燕夷四之一七作「止一加賜」,並有「加賜錢」若干,加賜金 「衞」原作「位」,據五禮新儀卷一五一、本書卷一六六職官志改。

帶、器幣之文,據改。

- 改。 四南蕃泰平軍 「西」下原脫「南」字,「泰」誤爲「秦」,據長編卷四〇一、宋繪要蕃夷五之三二補
- 물 事也在紹興二年,通考卷三三〇、宋會要蕃夷四之四二都同。疑此「建炎四年」誤。 建炎四年 按本書卷四八八交趾傳,李乾德死在紹興二年,中興聖政卷一一,冊立乾德子陽煥

## 宋史卷一百二十

### 志第七十三

禮一十二

羣臣上表儀 宰臣赴上儀 朝省集議班位 臣僚上馬之制

#### 臣僚呵引之制

由 校、蕃夷酋長、道釋、耆老等詣東上閤門拜表,知表官跪授表於宰臣,宰臣跪授於閤門使,乃 禮曹掾舉表案入,引中書令出,就南面立。 通進司 其禮,凡正、至不受朝,及邦國大慶瑞、上尊號請舉行大禮,宰相率文武羣臣暨諸軍將 羣臣上表儀。 奏御。 凡有答詔,亦拜受於閤門,獲可,奏者奉表稱賀。 强體,守宮設次于朝堂,文東武西,相對爲首,設中書令位于羣臣之北。 禮部郎中取表授中書令,令即受表入奏。 其正、至, 樞密使率內班

志

第

七十三

禮

二 十

\_\_\_

拜表長春殿門外,亦閤門使受之。

約用此制。 案,再拜以造。其春秋賜服及大慶瑞並如之。 又 《西京留守拜表儀制,留司百官每五日一上表起居,質明,並集長壽寺立班,置表于 若巡幸,東京則留司百官亦五日一上表起居,並集大相國寺。 或令分司官齎詣行在,或止驛付南京留司,

奏箚、牓子之類 號,已有功臣爵邑者具之;狀奏者,前後列銜,不稱尊號,亦云功臣爵邑。其外,又有書疏、 其制,羣臣詣閤拜奏者,首云文武百僚具官臣某等言,常奏御者,止云臣某言,並稱尊

之例(言。」 四,列於諸司三品卿監之上,不可以品序爲準。按唐貞元六年詔,每有慶賀及諸臣上表,並 品第一, 品位雖高, 而南省上臺爲尊, 合以僕射充首。若專以品秩爲定, 則諸行侍郎品第 合上公為首,如三公闕,以令僕行之。中書、門下列貢章表,則僕射是百僚師長,難同宮僚 乾德二年,令有司詳定表首。太常禮院(1)言:「僕射南省(三)官品第二,太子三師官

師之下,理固不疑。若以宮僚非廷臣,卽宰相豈當兼領。今若先二品而後一品,升後列而 中書令爲正宰相。 詔百官集議。 貞觀末,帶同中書門下三品者方爲宰相。今僕射旣非宰相,合在太子三 翰林學士陶穀等曰:「按唐制上臺、東宮並是廷臣,當時左右僕射、侍中、

射位次三公,合為表首,三也;况僕射為百僚師長,東宮三師非師長之任,四也;晉天福中 先出。今東宮一品立定,僕射乃入,僕射旣退,東宮一品乃出,且在兩省之後,六也。」 詔,謝賀上表,上公行之,如闕,即令僕射行之,五也;立制之班,卑者先入後出,尊者後入 僕以下行之,其嗣王合隨宗正,若有班位,合依王品,則嗣王雖一品,不得爲表首,二也;僕 至六品常參官,皆以尚書省官爲首,則僕射合爲表首,一也;又唐制,上表無上公,即尚書令 故典,實皆無據。 退前班,紊其等威,事恐非順。請以太子三師爲表首。」竇儀等曰:「東宮三師爲表首,論討 左右僕射(四)當爲表首者,其事有六一按六典,尚書爲百官之本,今自一品

詔從儀等議,以僕射爲表首焉。

門,兩省官迎班;升都堂,與送上官對揖;見任侍中、中書令、同平章事者。降階,又與送上官對拜 星見;二,開封府嘉禾合穗;三,澶州黃河淸。並判準,始謝送上官,訖,三司使、學士、兩 訖,分東西升坐于牀。兩省雜事讀案,堂後官接案。 搢笏頂筆判署,凡三道:一,司天監壽 之制,宰相、親王、使相正衙謝訖,出文德殿便門至西廊,堂後官、兩省雜事迎參,至中書便 宰臣赴上儀。開元禮有任官初上相見之儀。|宋制,凡牧守赴上,多仍州府舊禮。臺省

志第七十

醴

二 十

Ξ

贊致賀,歸後堂與參知政事 1、待制 司 副 使至升堂展賀。 ,、樞密副 一使、宣徽使相見,會食訖 百官先班中書門外,上事官降階,百官入,直省官通班

歲儿。 以記 輸禮錢三百 官族,輸禮錢三千貫。 建隆三年,中書、門下言:「準唐天成元年詔故事,藩鎭帶平章事, 其錢以給兩省公用,望舉行之。」詔: 自今宰相及 千,藩鎭 五. 百千,刻石以記 近年頗隳囊制。 如舊制。 自今藩鎭帶平章 增秩者不再輸,舊相 樞密使兼平章事 事 者,輸禮錢五 復入 合於都堂視事,刊石 者輸 、侍中、中書 百 如 千, 江數 刻 石記

乾德 车 置 參 知 政 事 , 就宣 一徽院 赴上,而 樞 密使副止上事 于本廳。 後以 曹彬 兼侍 r þi

爲樞密使,特令赴中書上事。

司 下 稍 上儀注 並 近 大中 不 班 祥符: 赴, 迎揖, 一,宰相 餘 中,詔 金吾將 用常 如 字 相 儀 自 之儀 軍 1今宰相官至僕射者,並于中書都堂赴上,不 升 僕射本省 一階展 上訖, 拜 上目 賀, 與本省御 禮 , 生 郎 贊引,主 中、員 史臺 外班 四品、 事 讀 迎于 兩省 案。 都堂 見任· 五 品品 門 中書 內, 帶平章事 諸 司 福密使 尙 三品以 書丞、郎 亦令赴上。 相 E 前 于 會 食 東 11: 廊 1 1 付 階 書

司,其 右 僕 賀 射 權 王 龍 日 充玉清昭 旦赴上修宮所, 應宮使, 特賜會, 有司 按故事 丞、郎、三司副使以上悉預。 , 宰相 凡 有吉慶 百 1官皆班 自是宮觀 賀 詔 便 以 副 卡 · 阜 攸 [: Н

皆賜會作樂。

院日賜設,惟學士、中書舍人赴坐。又資政侍讀侍講、龍圖閣學士直學士兼秘書監並赴上。 定,就尚書省赴上,百官班迎,宰相而下悉集。御史大夫中丞知雜、三院御史皆僚屬送上, 秘閣及兩省五品以上任三館學士、判館、修撰者,皆賜設焉。 判案三道。中丞以上,即京府尹、赤縣令、諸曹、節度、刺史、皇城宮苑使悉集。 天禧初,太保、平章事王旦爲太尉。國朝以來,三公不兼宰相,無赴上儀。特詔有司詳 翰林學士入

前,武班二品於諫舍之南,皆重行異位。卑者先就席。左、右丞升廳,省吏抗聲揖羣官就 坐,知名表郞官以所議事授所司奉詣左、右丞,左、右丞執卷讀訖授中丞,中丞授于尚書、 東南,北向;監議御史于堂之西南,北向。又設左右司郎中、員外于左、右丞之後,三院御 于堂之東廂(云),西向;兩省侍郎、常侍、給事、諫舍于堂之西廂,東向;知名表郎官于堂之 之官,悉集都堂。設左、右丞于堂之東北,南向;御史中丞于堂之西北,南向;尙書、侍郎 史大夫,即于左右丞、中丞之前。 如更有他官,即諸司三品于侍郎之南,東宮一品于尚書之 史于中丞之後,郎中、員外于尚書、侍郎之後,起居、司諫、正言于諫舍之後。如有僕射、御 朝省集議,前代不載其儀。宗初,刑政典禮之事當集議者,先下詔都省,省東以告當議

第七

侍 節署字于 止集本省官 郎 ,以次讀訖 下,授四 ,坐如常儀,其知名表郞官、監議御史坐仍北向。 ,復授知名表郞官。 坐。 監議御史命吏告云:「所見不同者請不署字。」 將畢,左、右丞奉筆叩頭揖羣官,以一副紙書所議 惟僕射以上得乘馬至都堂,他 以官高者爲表首。 如 事

監議御史段少連以爲官帶近職,一時之選,宜有建明,不當反自高異。 <u>则道二年,尚書議莊獻、莊懿太后升祔,省官帶內外制、兼三司副使承例移文不</u> 乃奏議事不集

官雖同平章

事亦止屛外。

以達制論。從之。

外、若有升降、皆特稟朝旨,豈有在朝、入省迭爲高下?」御史臺、禮院詳定久不决。 簿,是于尚書省、御史臺了不著籍,故有絕曹之語。义凡定學士、舍人、兩省著位,除先後入 帶職者不赴。 集他官,則諸司三品、武官二品,各次本司長官公。故事,尚書省官帶知制誥,中書省奏班 朝立丞、郎上,入省居比、駕下; 位,視品 郎任三司副使、邱中任判官,在三司爲參佐,入本省爲正員。 所以舊來議事,集尚書省官, 集賢校理<u>趙良規言:「國朝故事(も),令敕儀制,別有學士、知制誥、</u> 與前朝異,固無在朝敍職、入省敍官之說。 若全不論職,則後行員外郎兼學士,在 別詔三省悉集,則及大小兩省;內朝官悉集,則及學士、待制、三司副使;更 知制誥、待制,入朝與侍郎同列(云),入省分廁散郎;員外 待制、三司副使著

南省官; 判禮院<br />
馮元等日:「會議之文,由來非一,或出朝廷別旨,或循官司舊規。 故集本省者 集學士、兩省、臺官者,容有兩制、給舍、中丞:集學士、臺省及諸司四品以上

故都堂會議,列狀以品,就坐以官,忽此更張,恐非通理。」 都省議事。又議大事,僕射、御史大夫入省,唯僕射至廳下馬,于今行之,所以重本省也。 基、趙安仁、晁迥、杜鎬、楊億,皆嘗預議於尚書省。 之實。論職官之言,正爲絕曹者設,豈可受祿則繫官定奉,議事則絕曹爲辭?况王旦、王化 敕判、兼召三省、臺、寺,卽依舊例。」御史臺言:「今尚書省官任兩制者,係臺省之籍,無坐曹 職。 者,容有卿、監;集文武百官者,容有諸衞。 卽 絕曹清列,還入本行,分局常員,略無異等。 少連以太常易名之細,考功覆議之常,誤謂羣司普當會席,列爲具奏,嬰以嚴科,遂使 請臣僚擬諡,止集南省官屬,或事緣體大,臨時 蓋謀事有小大,集官有等差,率緊詔文,乃該餘 。故相李昉爲主客郞中,知制誥

簿 赴日日,非所以求至當。且知制誥中書省奏班簿,是謂絕班。翰林學士亦知制誥,不絕班 列,人有司輒易尊卑,是以朝省爲彼我、官職分二事也。兩制近職,若有事議而云絕班不 止爲奉錢,豈命官之禮?今取典故中最明一事,足以質定。一样符五年僕射上事儀印的,絕班 此因循之制,非確據也。縱絕班有例,而絕官無聞,一人命書,三省連判,而都無所繫, 禮官吳育曰:「兩奏各有未安〔10〕。尙書省制度雖崇, 亦天子之有司, 在朝廷既殊班

序列公司,非以相壓;若招兩制、臺省、諸司、諸衞官畢集,則各從其類,自作一行,書議如其 別頭贊引,不與本省官同在迎班。 請凡會議,省官帶近職者,別作一行而 坐, 自爲

詔尚書省議事,應帶職官三司副使以上並不赴,如遇集議大事,令赴,別設坐次。 是歲,紫宸、垂拱殿刊石爲百官表位。三司使,內朝,班學士右,獨立石位;門外,亦班

其上。

位次。」

至天漢橋北御路上行馬,如從駕出入及宗室內庭諸宮院車騎,並不在 呵止依舊式,其三司副使以上亦許出節。正任觀察使以上與合出節臣僚,並許自宣德門外 一行馬。中書樞密院執政官、宣徽院、御史中丞、知雜御史、左右金吾、攝事官淸道者,導從 熙寧二年,御史臺、太常禮院詳定臣僚御路上馬之制:近上臣僚及北使到闕,並于御路 此限。

得以 堂拜揖,遇放常朝,即詣御史臺。」 體按老疾。今止于御史廳一員對拜,不惟有失舊儀,兼恐不能公共參驗。請如舊制朝 御史臺又言:「舊制,百官臺參、辭謝臣僚于朝堂,先赴三院御史幕次,又赴中丞幕次,

mj, 韶宰臣、親王、使相、兩府、宣徽使, 遇入樞密院門, 許至從南第二門外上下馬。

又詔,宰臣 上馬,樞密院次之,諸司又次之,左、右丞上下馬處並 同 ]兩省侍 郎

馬于本廳。 御史臺言:「左丞蒲宗孟、右丞王安禮賀僕射上尚書省, 請付有司推治。」安禮爭論上前,以爲今日置左、右丞爲執政官。不應有厚薄。 于都堂下馬。 按左、右丞上下

左、右丞于都堂上下馬自此始。

廳,右丞于中書侍郞廳。品官詣尙書省上下馬依雜壓,太中大夫以上就第一貯廊,監察御 史以上就過道,諸六曹尚書、侍郎卽太中大夫以上就本廳,監察御史以上就客位,餘並過道 尋詔執政官退朝上馬,宰臣于樞密院(B),餘於隔門外;都堂聚議退,左丞于門下侍郎

侍 愈、殿中監、開封尹、大司成、侍從官、兩省,次百官,御史臺編欄以次入。 政和朝參臣僚上馬次序:俟皇城門開,樞密入,次三省執政官,次一品二品文臣、六曹

吏部 侍 大學士、吏部尚書知江寧府,曹佾以中書令、節度充景靈宮使,韓絳以觀文殿大學士、 其宰相罷政,韓琦以司徒、節度判相州,曾公亮以司空、節度爲集禧觀使,王安石以觀 郎 尙 知大名府, 書爲西太一宮使, 致仕太師文彦博來朝,其大朝會班位儀物如之。吳育以觀文殿大學 大朝會綴中書、 門下班而已。 自是, 舊相 按例 重輕以特旨

志

行之。

卿監下,內客省使比諸司大卿,景福殿使比將作監,引進使比庶子,在防禦使上至,以上各 節度觀察留後在諸行侍郎下,兩節。 下,以上並兩人呵引。 都 司天監少監,諸衞將軍上,皇城使以下諸司使比郞中,客省、引進、閤門副使比員外郞,樞密 承旨在司天少監下、閤門使上,副都承旨在閤門使下,樞密副承旨、諸房副承旨在諸 節公。 治平四年, 御史臺言:「慶曆中, 有詔詳定武臣出節呵引之制: 節度使在尚書下, 三節。 諸州刺史、諸衞將軍在少卿監下,宣慶、四方館使比少卿,宣政、昭宣、閤門使比 當時已施行矣,而皇祐編敕删去此制,請復舉行。 觀察使在中書舍人下,諸衞大將軍、防禦團練使在大 一司使

#### 校勘記

- 太常 禮院 原作「太常禮儀院」,據本書職官四、宋會要儀制七之一四、長編卷五 儀」字。
- 南省 原作「兩省」, 據宋會要儀制七之一四改。 按僕射爲尚書省官, 唐時稱 尚書省爲南省,此

處 濫 沿用唐時名稱

(三) 難同宮僚之例 「宮」,原作「官」,據宋會要儀制七之一四改。下文所載陶穀「若以宮僚非廷臣」

語,同改。

左右僕射 原脫「右」字,據宋會要儀制七之一五及上下文補

(至) 三司副使 「副使」原倒,據上文乙正。

(云) 堂之東廂 原脫「之」字,據上下文和宋會要儀制八之一補

(七) 國朝故事 「故」原作「政」,據宋會要儀制八之四、長編卷一二〇改。

S 入朝與侍郎同列 「侍郎」原作「待制」,據宋會要儀制八之四、長編卷一二〇改。

(九) 各次本司長官 「女」原作 「以」,據宋會要儀制八之五、長編卷一二〇改。

8 兩奏各 有 未安 奏」 原作「省」,據宋會要儀制八之一四、長編卷一二〇改。

岩 有事 韼 而 云絕班不赴 「云」原作「去」,據長編卷一二〇、長編紀事本末卷三〇改。

僕射上事儀 儀」 原作 「議」,據長編卷一二〇、長編紀事本末卷三〇改。

自爲序列 列 原作「別」,據長編卷一二〇、長編紀事本末卷三〇改

辛臣于樞密院 長編卷三二九、宋愈要儀制五之一九「樞密院」下均有「隔門內」三字, 按下文

「餘于隔門外」語,此三字當有。

志第七十三 校勘記 《Inna 在防禦使上 「上」原作「下」,據宋·會要儀制五之一六改。

## 宋史卷一百二十一

### 志第七十四

禮二十四軍禮

**减祭 閱武 受降 獻俘 田獵 打毬** 

救日伐鼓

碼,師祭也,宜居軍禮之首**。** 講武次之,受降、獻俘又次之。 田獵以下,亦各以類附焉

日, 遣右贊善大夫潘慎修出郊,用少牢一祭蚩尤、禡牙;遣著作佐郎李巨源卽北郊望氣壇 軍前大旗日牙,師出必祭,謂之薦。 後魏出師,又建纛頭旗上。太宗征河東,出京前一

或平中,沼太常禮完定馮義。 听司余地爲亶用香、柳枝、燈油、乳粥、酥蜜餅、果,祭北方天王。

咸平中,詔太常禮院定碼儀。所司除地爲壇,兩壝繞以青繩,張幄帝,置軍牙、六纛位

志第七十四 禮二十四

版。 焚幣,釁鼓以一 白 六纛以 版 皂。 七 寸, 都 部 分。 又擇 署初獻,副 祭用剛日, 日祭馬祖 都部署亞獻,部署三獻,皆戎服,清齋一宿。將梭陪位。 、馬社 具饌。 性用太牢,以羊豕代。 其幣長一丈八尺, 軍 禮畢 - 牙以

武 嚣 此, 仍前 代制。 太祖、太宗征伐四方,親講武事,故不盡用定儀, 亦不常其處。

有 鼓 執 帳, 勇 鼓 者略左陣以還,由臺前 M 駊 旗 池 召 殿 |朱||明 "; 左 爄 -1: 如 眞 從 削 宗 欲 臺 臣 右 門外以 上之數以 侍 詔 坐觀 再舉, 聲震百 相 衞 有 向 馬 司 步 之。 習水 詔 擇 步 里外,皆三挑 相應。 騎 地 11-諸 殿前 之, 含 交屬三二十 戰 軍 分 輝 出 遂 都 初舉黃 出 門 復 舉 指揮使王 西南隅 **公樂講** 諸門 外之 黑 乃退。 旗以 、旗,諸 東武 里 武 一,諸 計 臺 **並凱旋** 超 振 次舉: 村 城 旅。 執 軍 班 爲 西 一,帝乘馬 旅 徿 H. 白旗 楊村、 廣場, 以 軍 方 拜 1 退 於 旗 翼 , 從于 諸 舉 秋 左 以 ,從官並 馮 乃召從臣宴, 節 九月 者 赤 軍 高 後。 略 復 旗 進 爲 大閱 右 再 則 退 戎服 臺, 有司 陣 拜 騎 又 以 呼 進 與從臣 ,賜以窄袍。 臺上設屋, 於 萬 ),舉青旗 奏成 還 教坊 兩 歲。 由 陣 (列)帝 奏樂。 臺 登 rþi 朾 豪 前 則 旭 冒 構行 视 升臺,東 出 )候 豪 步 灰 至行宫,  $[\Pi]$ 西 進 馬 随 御 16 相 堅 句 東 隅 望, ılıı μή 其夜三 菲 旗 使 疳. [11] 動 御 ΊĮ 犯 於 戎 -\_-Ki i

諸 軍 一還營,鈞容奏樂於樓下,復召從臣坐,賜飲。 明日 又賜近臣飲於中書, 諸軍將校飲於

管中,內職飲於軍器庫,諸班衞士飲於殿門外。

習諸將2 試,而 第其精 時,令習戰 是, 軍法,以一 營屯及更戍諸軍、畿甸三路民兵皆隨伎藝召見親閥 神宗閱左藏 分數不 軍 **觕**,賜以金帛; 馬, 如故 軍營陣, 齊, 點 事 閱 庫副使开斌 前後牴牾。 周悉 即城南好草陂閱之,皆有賞賚。 而超等高 隊 伍 所教牌 命校試官采掇定爲 有法, 者, 手於崇政殿 入為 至命爲吏選官, **樞密副** 使, 八軍法。 乃命殿前步軍司擇聽健者依法教習。 其典領 其按閱砲場連弩及便坐 因言於上 焉。 及軍法成, 者 凡閱試 優加 而引試之。 職秩。 M 禁 衛 頒行 、戍軍、民兵, 舊以 涇原經 諸 日閲 路 1. 略察 軍 召募新軍 旣 汉定九 營 總率 陣 挺 自 校 肆

馳射 知諸 此 將能 祖宗時不忘 建炎三年六月, 因而 否。」後以巡幸不果行 激賞,亦所 武 備 高宗諭輔臣曰:「朕欲親閱武。」 以講: ,如鑿金明 武 也 哈一帝 池 念 曰:「殷非久命諸將各閱所部人馬,當召卿等共觀, 欲習 水戰(1)。」張浚曰:「祖宗每上巳游幸, 字臣 呂 頤浩曰:「方右武之時, 必命 理 足以 衞 加

親 兵使臣 紹 興 射射。 五 年 Ė 月, 共一 始御 千二百六十人,每六十人作一撥。 射殿, 閱諸 班 直殿 前 司諸 軍指敎使臣、親從宿 遂韶戶部支金千兩,付樞密院激賞 I 衞親兵: (丼提 轄 部 +111

志

第

-6

-1.

亿

禮

+

70

引 餘 月 差 閱 庫 統 合赴 充本 廣 充犒 行 之,號 東 內殿教人,依年例 路 路 用 447 經 略 略 三月 冬教。 可 司 指 解發 御射殿,閱等子趙青 使。 三十年 到 部州 十四四 支降例物, 十月,御 年 上 十一月, 庶 子 弟 令逐司 射殿,引三衙統制 陳裕 等五十人角力, 閱 殿前 自 試 , 行按試等第給 .神臂弓,特補 馬步 軍 將土 轉資,支賜錢銀 同 統 一藝精 進武 散。 制、 者, 校尉,賜紫羅窄衫、銀 統領 舊例,每 賞 公同統 有差。 有 歲引三衙 差。 領 八 人 官兵教。 月, 內 是, 射 御 歲以冬 是 射 東帶 射 日 止

歲 霧 以 冤 向 起 臺 及 衙 奏 拜 居 射 制 貧 \_F: 合 討 率 帝遣諭主管殿前司王琪等日 生官 統領 卒。 重 將 福 駕 佐 二年十 ,故有是詔。 兵各 聽 丼 往 衙 等 諸 免茶 管軍 口 導駕 軍 皛 金 ---懽 ( ) 從 內管 陣 止 奏 月,幸候潮門 詣 騰 三十二年四 隊 報 軍 駕還 白 皷 軍 取旨, 舉黃 石 馬 舞 各 內。 御 就 皇帝登臺,三衙 帶、 旗 就 馬 列 , 射 二十四 革 月二 環 外 軍 :「前日之教, 地 生官 Ŀ 衞 大教場, 百 作 作 一十五 馬 姓 官從駕, 日, 觀 兵 圓 打 就 日 者 幸候潮門 形 圍 統制、 教 次幸白 御 排 加 、宰執以下免從。 御 師 Ш 臺 立 場。 射殿 統 律整嚴, 下 射 石 舉白 獻 外 時 領 风隔門特: 生 敎 官官 大教場 久 所 上官兵隨: 場。 等起 陰 獲。 旗 人無諱囂 噎, 坐, 帝 應 三司 居畢 就 遂 鼓 進 引 從 聲 慰勞,賜賚 早 逐 駕 呈 馬 出 膳 幕 H 舉 新 臣 軍 一、次幸 次賜 分合應度 郊 馬 遺 僚, 舊行 首 、雲霧 射 旗 尾 獐 食, 自 門 諸 白 相 諸 忍 咩 接 射 俟 石 將 解 分、股 | 暖 軍 射 鞍 駁 敎 進 皆三呼萬 舉 場場 甚悅之, 馬 晚 金 風 亚 阅兵。 金 紅 止. 戏服 日開 帶 一。疊 旗

皆 臣願得以此爲陛下勦絕姦宄。」

導駕 取 差護 登 高 方 沿 變 步 H 歪 壇 銳 Mi 軍 逵 路 臺, ŢĹ 將 H 陣 鼓, 爲 奏三 簇 乘 聖馬軍八百 川 駕 先 聽金鼓 來三司 各 諸 備 舉青 馬 隊 年 赴將 至灘 |奏隨 各分歸 至 敵之形。 成,收鼓訖。 司 十月, 軍相 旗,變放敎直陣,收鼓訖, 護聖步軍大教場亭,更御 人馬齊,舉黃旗,諸 (起居畢,依資次變陣 <u>\_</u>; 馬 臺下,各分左右 軍 步軍 屬, 地 殿前 鼓笛大樂。 人騎、弓箭、器械,作十六隊 諸 分。 魚貫 別 軍 並各全裝,披帶衣甲,執色器械, 司 高 人馬, 連三鼓,馬軍 言: 相 斜 五. 鼓舉黃旗 鼓,步軍四 列, 及摘差本司入教陣隊 前 於後壁周 前 視 軍呼拜者三。 一日於教場東 龍 利 敎 後 , 王 閱。 上馬,步 向作 變圓 甲胄至 一金止。 張, 堂北、江岸以 圍留空地三十步 所有聖駕出郊,除禁衞外,欲於 爲 陣爲 禦敵之勢,且戰 ,於儀衞 灘 人撮起旗 衝 逵奏請從頭 列幕宿營。 敵之形 自環內固 上。 重鼓三,馬軍下馬, 內諸 東茅灘 皇帝登臺,三衙起 前後引從,各分八 至 槍。 軍 之形。 日 亦依 步親 教。 是日 以容禁衞, , 且前, 炟 先赴教 帶平 前 鼓舉白 隨 中軍 , 三衙管軍 節 如前 馬軍 一 手 地, 次訖。 鳴角,倒 場 步人齪落旗槍,皆應規 旗, 人, 節次訖。 隊 可作 出 外作三重環立。」十六 F 居畢, 本司 陣作戰闘之勢。 方營三排 中軍 ,隊各五 **丼統領將官三員** 王逵奏人馬教絕, 一與各 敎 FF 權 入陣 場。 鼓聲旗 角旗 三鼓舉赤旗, 軍統! 主 + 一管殿 馬軍 已修 人, ,辦,俟 出營, 領 應, 將佐 築將 前 往 內 摘 別 變 回 馬 駕 司

志

第

太半。 知。 酒 如?」舜舉奏曰:「今日所治之兵,皆陛下平時躬親訓練,撫以深恩,賜之重賞,忠勇百倍,非 B 軍 上謂王逵曰:「今日教閱,進止分合,軍律整肅,皆卿之力也。」逵奏:「陛下神武,四海 归 六師 ·交頭 院,宣喚殿前司 帝大悅,犒賞倍之。 |步軍統制官蕭鷓巴以所獲獐鹿等就御臺下進獻,人馬拽絕。 飲畢,謝恩退。 :軍容,孰敢不肅!」時賜酒俱以十分,逵奏以軍馬事不敢飮,帝曰:「少飮之。」親滅 於於 御臺下,隨隊呈試 '撥發官馬定遠、侯彦昌各賜馬一匹, 彦昌仍自準備將特升副將 又宣問主管侍衞馬軍司李舜舉:「今日按閱之兵,比向時所用之師何 士卒歡呼謝恩如儀。 . 聽銳大刀武 藝,繼 鳴角聲簇隊訖,放教 m 進星 車砲、 火砲、 人地隊。 皇帝復御常服, 煙槍。 步人分東 及赭山 西 乘馬 打 引 進御 圍射 共

執 奏萬 帝 戎 被 服 御 親王、使相、正任、知閤、御帶、環衞官升臺,於幄殿分東西相向立。 金甲 福 器 當 。皇帝出句,閣門分引殿前馬步三司統制、統領官常起居訖。次三司將佐以下,聽鼓 帔 起居、訖。 出握,行門、禁衞等迎駕,奏萬福。 執骨朵升臺,於幄殿指 皇帝乘馬出,從駕官從駕至候潮門外大教場御幄殿下馬,入幄更衣訖,皇 南面 西立,俟入內官喝排立。 皇帝乘馬至教揚臺下馬,升臺入幄。從駕官宰 皇帝至三,知閤門官以下並 皇帝 山幄,行門、禁衞等迎駕 管軍 並令全裝衣甲,

舊 訖 尉 候 院 床。 親 候 勸 址 躬 起, 聲常起居。 某、諸 潮 門 直 直 '、 片 記 相 E 身 Pi 樓 身立 面 酒 應 舍人分引宰執於幄殿 身立 御 赴 幄 再 近 外 記 喏 藥 軍 御 一、降踏 更 大 肺 詑 五 傳旨不拜,舍人承 謝 坐前 拜 教 衣 直 次殿帥執骨朵赴御坐前,奏教<u>直</u> 俟宰執酒至,接盡: 謝 o 恩承 討 次親 場,應從駕官 親 道 詑 奏 身  $\dot{\Xi}$ 立 皇帝出幄。 旨 教 歸 以 王 一,就 銳 次賜 慕 訖 一執盞 下 次。 陣 退。 坐。 轉 使 進 重 並我服 相、正 與撥發官引 俟教 皇帝起 皇帝 皇帝 進第 行 旨贊不 皇帝 飮 立, 划 酒 任 酒 乘 ),乘馬 乘馬從駕回。 坐,舍人引宰執整後 丰 御 詑 馬出 盡酒,起立整後,俟 丼 拜,贊就 皇帝 藥 惑 管 三司 再 傳旨 車子 至 軍 飲 付殿侍。 赴 車 統 御 酒 陣。 坐。 知 不 院 子院 訖 制 坐 閣 拜, 皇帝 門, 、統領 前 第 俟教閱畢 御帶、 次舍 下馬。 奏教 含人 行門 五 班 乘馬 一盏宣 再 い 將 皇帝飲酒 人贊食, 立,俟進 承旨 团 環 拜 禁衞 入 皇帝出 佐 畢 衞 勸 - ,再赴御坐前 謝,訖; 和 官 訖, 再 如 寧門,至 等 歸 . 拜謝 第四 並 御 酒 [幄,至 忆 迎 侍 揖 訖 茶 如 俟 一合人 駕奏萬 字 Ŋ. 恩訖 盏 儀。 床。 皇帝 執 一样暖殿 車 儀 逐 入 奏教則陣 八贊就 躬身贊 班 子 至 舍人贊就坐, 福 各歸 侍 觀 院門 第 再 酒 址 傳旨 拜 食 儿 坐 皇 木 不 起, 樓 畢 盏, 躬 謝 帝 軍. 與 拜 馬還宮 (殿前 傳旨 俟教 降 舉 身 乘 訖, 出 各 宰執 馬至 車 應 御 依 賜 弧 杂 宣 喏 翅 太

淳 熈 邩 年 <u></u> 月, 大 | 関于茅灘 十年十一月,大閱于龍山。 +-六年十月, 大閥于城南

志第七十四 禮二十四

餘

倣

此

茅灘 大 、教場 嘉泰二年十二月,幸候潮門外教場大閱 並 如 上 儀 慶元元年十月,以 在 一諒闇 , 令宰執於大教場教閱 端平二年四月大閱,以 時暑不及行 二年 + 户, 大閱

訖,還位,與官屬舞蹈出。 异龍門下馬,官屬至啓運門下馬,就次。 帝常服 位. 門門 制 衞 待命。 釋罪, 昶等再拜呼萬歲。 外,表案于橫街 于崇元 受降 拜謝 | 劇俘。 表至 殿,如元 御前,侍臣 召昶 太祖平蜀, 會儀。 -11 升殿,閤門使引自東階升,宣撫使承旨安撫之。 通事 讀 至日 中書率百官稱賀,遂宴近臣及昶于大明殿 衣庫使導所賜襲衣冠帶陳於前, 昶等又再 訖,閣門使承旨出。 舍人引起及其官屬素服紗帽北 孟 , 昶 大陳馬步諸 降, 詔 有 司 軍于天 約前 升坐,百官先入起居,班立。 昶等俯伏。 代儀 街左右, 設昶及 制為 受降 向序立。 通事舍人掖昶起,官屬 禮 一其官屬素案席褥于 昶跪奉表授問 昶 拜跪受,改服 至前 閣門使引昶等 日 , 設 亦起, FÍ 乘馬,至 躬承問 御 使, 明 坐仗 復 德

等 前 自 練,露布前引。 嶺 別設獻俘位于東西街之南,北向;其將校位 南平, 劉鋹就擒,詔有司撰獻俘禮。 至太廟西南門,最等並下馬,入南神門,北向西上立,監將校官公次南 镊至,上御明德門,列仗衞,諸軍、 一於獻俘位前,北上 西向。 有司 卣 率武 1官常 服 土 孫銀 班樓

保 前 F 型 俘 寸. 興 將 跪 通 加 等 奏 校 俟 南 事 宣 づ我 罪 U 告 唐 制 舍 了, 仍 所 平 醴 |人引 儀 服 獻 畢 帶 賜 帝 ٠, 俘 襲 鋹 於 通 刀 御 付 衣 事 就 四 明 有 舍 南 獻 攝 7.德門 冠 司 門 俘 人 侍 帶 跪 出 位 中 上召 露 一,將 **鞾笏、器** 受露 版 乘馬 布 奏 校 鋹 引 争 布 (等:詣 話 押至 李煜 巖 **青**, 幣、 轉授 樓前 太 百 及 鞍 鋹 社 其子 1 官 馬 伏 舞 書, 班 地 加 、各服 蹈 定; 弟官 待 Ŀ 門下 訖 罪 儀 其 屬 版 次引 ·轉授攝 服 素服 奏 詔 沙 列 外 誅 剕 露 謝 待 辨 其臣 至 布 樓下 兵 罪 -樓: 案詣 部 帝 難 南 0 常 尙 初 澄 御 樓前 服 書 百 路之 樞 御 官 有 鸰 北 次攝 坐。 百 稱 西 向, 請 賀 特 型 如 釋 刑 百 宣 鋹 官 獻 馬 部 付 劉 緋 尙 舞 寸. 仗 亩 與其弟 連點 俟 蹈 加 赻 能。 帝 居 樓 門 戲

गिति 唱 拜 人 至 下 訖 京 西 解 1 退 階 劍 総 師 遣 太宗 位 下 脫 元 閣 詔 舃 門 北 西 征 告獻 氼 階 向 使 太 升 ΔŢ. 宣 原 至 下 第 太 第 東 制 舍 廟 劉 向 釋 室 X 繼 罪 立 第三、 贊 進 前 元 云 其 奠, 路 召 官 繼 日 「皇帝 第四 再 帝 所 元 屬 拜 幸 重 親 司 城 第 勞之。 親 太 行 陳 北 五. 征 配 立. 設 字, 收收 跪 陳 如 贊 從 讀 兵 皆 常 復 者 臣 配 衞 如 河 告 贊 文 語 |廟儀 第 東 訖, 太 張 行 尉 僞 宮 樂,宴從 室。 叉再 È 稱 再 告 賀 劉 拜 博 日 拜 繼 訖 上引 黎 臣 元 , 時 朋 于 通 博 及 以 太尉 城 4 上 僞 博 在 舍 り 命 1: 軍 降階 人 就 官 引 中 号 繼 見。」贊 胐 ·, 故 太 繼 元 爵 佩 尉 元 帥 不 如 劍 就 官 備 及 常 者 納 位 官官 禮 屬 儀 履 日 屬 通 紥 復 再 詣 計 事 繼 服 位 字 東 舍

以

煜

奉

Ī

朔

若

鋹

拒

命

寢

露

布

弗

宣

遣

問

門

使

承

制

釋

志

第

-15

贊 再 年,太尉 與繼元等皆再拜,退。 焚祝版於齋坊。 繼元既命以官,故不 稱 俘

族 帶。 但引 泗 饌 屬 上四軍 百官稱賀,而再御 次之。 横 見于後殿。 元 FF 仗衞 年, 應族屬首 西 撤 拶 諸軍素服 蕃 王 領各從其長,以次起居。 紫宸殿賜宴會。 一龍拶、 班; 陳列。 契丹公主 |遯||川 降者各服蕃服以 首領瞎征等降, 一 班, 哲宗崩,樞 夏國 僧尼公主皆蒂服 密院留攏拶等西京聽旨。 見,審問 詔 回鶻公主次之; 具儀注 泛 有旨 以受降日 掭 拜。 瞎 放 征 罪, 並 御宣 賜冠 班, 各等第賜首服袍 詔 上德門, 一 服, 靇 邊厮波結并 御 謝 樓立 設諸班 仗, 賜

樓下, 萬福 扇,扇 乂 官、舍人引百 自贊常起居。 樓 小 ٢, 酉 政 東上閤門官承旨退。 合, 又 . , 尼立 和 如 再 帝卽 大 初 .; 談議 禮肆赦儀 一於後 官橫行 退, 次舍人贊執儀將士 御 禮局上受降儀。 坐, 百 官各就 北向,贊者日 入內省 簾 卷。 東上問 官 降王以下俯伏,東上閤門官至,令通事舍人掖之起,首領以下皆 東 內侍又贊扇開, 詣 西 問 以 位。 御 皇帝乘興升宣德門樓,降興 常常 拜,在位 坐 起居。 紅條袋 前 舍人引降王 承 官皆再 旨, 班 次管幹降王使臣幷隨 侍 齊牌引 傳樓上 衞 拜舞 服 如常 本國 ,升樓, 東 蹈, 儀。 衣 三稱 閣 門 官 冠詣 諸班 樓 坐 上東 御幄,百官與降王 萬歲, 樓 親從井裏圍 行舊 承旨錄訖 前 上 北 叉再 蕃官常 閥門官附內侍 向, 拜。 女婦 降王 以 起 班首 居。 紅 小 人等迎駕, 、蕃官各 絛 西 次禮 袋 77. 奏 承行索 |降 型 制 儈 躬 直 班

叉再拜 聽詰 院前跪奏、稱某官臣某言、禮畢, 並 有敕 承旨 在位者又再拜舞蹈,三稱萬 人分引百官橫 閣 拜,在位官皆再 鼱 鞠躬。 1,傳樓 門官 ,降王以下 問 次易所賜 次贊 稱 如 上 閻門宣有敕,降王以下再拜,僧尼止躬呼萬歲。 有 有 閣門官 行 服 服。 復 敕 声 放 奏, 冠帔婦女再 11 拜,宣答,其詞 拜鞠躬, 罪訖, 向立,贊拜訖 舍人先引降王以下至授遙郡以上 閤 稱 有敕各賜首 門錄訖,仍以 舍人稱 舍人贊謝恩, 歲,又再 拜。 , 學士院隨事 內侍索扇, 班首 僧尼 各賜某物 服 紅 .拜。 袍 條袋 少前 別 帶。 降王 謝 東上閤門官進詣 引 樓下 扇合簾垂, 帝降坐。 撰述,又贊再拜,三稱萬 賜物畢,又 **俛**伏跪,稱賀,其詞 引還。 以 升 樓。 下 閣門官承旨引 再 次贊樓上 當 拜 如 樓前 再 稱 無 拜 萬 復 樓前 閣 門 稱萬 歲, 奏, 北 侍立官稱賀 向 1 | 1 承旨就班首宣 所賜檐床 錄敕旨付管幹官,降王 入內省官詣: 歲。 東 復序立。 內侍贊房開。所司 当 上 威, 隨 立, 若賜官, 追事撰述 又 陳于 贊再 再 百拜。 入 御 拜, 內省官詣 日 拜, 卽贊謝 酉,舍人宣 坐承旨 賀訖, 有制, 禮直 樓上 稱 承旨放 復位 再拜 萬 一等躬 **營**者 楣 傳 御 威, 密 樓 <u>소</u>스

殿前 詔 及 金印 司差甲士二百 開禧三年三月,四川宣撫副使安丙 來獻。 几 人同大理寺官監引赴都堂審驗 月三日,禮部太常寺條具獻馘 函並臣吳曦首 典故,俟 奏獻太廟、別廟差近上宗室南班,奏獻 并違制剏造法物、所受金國 遊養首 函至日 ,臨安府差 加 人防守 封蜀上

仗,樓下鞭鳴,百官

再

拜退

志

第

刻 、太稷差侍 從官。 各前一日赴 **祠所致齋,至日行奏獻之禮,大理** 寺、殿前 司計會行禮時

監 端平元年,金亡。 引首 囪 設置以俟。 四月,京湖制置司以完顏守緒函骨來上,差官奏告宗廟社稷如儀。 奏獻禮畢,梟於市三日,付大理寺藏於庫

兔三, 者 賜以 田 獵 從官貢 馬。 太祖建隆二年,始校獵于近郊。 馬 稱賀。 其後多以秋 多或正 月田 先出禁軍爲圍場,五坊以鷙禽細犬從。 於四郊, 從官或賜窄袍煗鞾,親 王 帝親射 以下射

節 詔 詔 順 岩 度 除 以 時 殺之,後世 使趙 令, 古者蒐狩,以 太宗將 有 一 ,緩轡從 保忠獻鶻 行 禮 北征,因閱武獵近郊,以多盜獵狐兔者, E必謂我 外, 《禽,是非荒也。」回 所獲之禽薦享宗廟,而 鼅 近 , 重獸 號「海東青」, 甸 游 加 败, 輕人。」特貰其罪。 五 「幸講 坊所畜 韶還賜之。 武臺,張樂,賜羣臣飲。 其禮久廢, 鷹 犬並 帝常以臘 臘 放之,諸州不 日 今可復之。 命禁之。 但命諸王略败近郊, 日校獵, 諭從臣曰: 其後, 有衞· 得以鷹犬來 遂爲定式。 士奪人獐, 獵 西 郊, 慮。 帝 臘 加 親 雅 當 五 已 不 射 日 死, 坊之職 而 出狩,以 好 走 定 帝 七獵 冤 難 Ħ. 廢 軍

矣。

眞宗復詔教駿所養鷹鶻量留十餘,以備諸王從時展禮。 禁圍草地,許民 **\**耕牧。

于幄殿,奏教坊樂。遣使以所獲馳薦太廟。旣而召父老臨問,賜以飮食茶絹,及五 獵 不 也 挾 也 刨 絹 一、悉縱之。 輦 消有差。 弓矢,屢獲禽 高 乘興 原 Ηi. 乘馬,分騎 至仁宗時,言者言校獵之制所以順時令、訓戎事 而閱 鼓,帝御內東門,賜從官酒三行,奏鈞容樂,幸瓊林苑門,賜從官食。 一出,而 宰相賈昌朝等曰:「陛下暫幸近郊,順時田獵,取鮮殺而登廟俎,所以昭孝德 軍實、所以講武事也; **発圍內民田一歲租,仍召父老勞問。** 焉。 士數千爲左右翼,節以鼓旗。合圍場徑十餘里,部隊相 |四美皆具。伏望宣付史館。」從之。明年,復獵於城南東韓村。 是時,道傍居人或畜狐兔鳧雉驅場中。 問耆老而秩飫, 所以養老也; 其後以諫者多,罷獵近甸。 **'**,請修此 帝謂 禮。 勞田 田獵以訓武 於是 [ 夫而 應。 詔樞密院奏定制度。 賜惠, 帝按轡中道,親 遂獵于楊村,宴 事,非專所獲 自是,終靖康 所以勸農 自玉 坊軍士銀 津 園

毬 ,高丈餘 打 毬, 本 軍 首 中戲。 刻 金 龍,下施石 太宗令有司詳定其儀。三月, 蓮 !華坐,加以采緝。 會鞠 左右分朋主之,以承旨二人守門,衞士 大明殿。 有司 除 地, 豎木 東 西爲

使以 鳥 宗室 鼓 龜茲 酒 西 皮韡, 毬, 厢 臣 人 旗 刨 汽節 部鼓 畢, 架 毬 節 持 1 教坊作 列 度 前 <u></u>: 帝 小 **万**御 度 度以下服異 冠以 拜, 以 ,殺鼓三通。 乘馬 |樂於 導,從臣 紅 觀察防 心識之。 旗 殿召從臣飲。 飮 華插 樂奏鼓。 當庭西南 唱 闷 畢上馬。 廊 籌 樂團 · 奉 脚 帝 ·, 鼓 (色繡 迎。 折 御 得籌, 毬門 各 毬既 練 龍 <u>F</u> 駐。 衣,左 官錦 帝再擊之, 使、 既御殿,羣臣謝,宣召以次上馬, 五. 樂少 又有 兩 度, 刺 內侍發金合,出朱漆 完置繡: 又於 繡 天廐院供 朋黄 史、駙 步 止 颭旗、鳴鉦、止 衣 」擊者,乘驢騾 (持哥 東 襴 從官 始命諸 旗二 馬 西 舒棒, 毬 都尉、諸司 馴 右 呼萬歲。 + 門旗下 蒯 習 应, 王 紫襴 馬丼鞍勒 一大臣 周 鼓。 撃者 衞 而 各設鼓 毬擲殿前。 使副 犁 馳 毬場。 設 帝 打毬供 ,時令供 虚架 臣 馬爭擊。 回 使、 得 五 馬, 帝乘馬 馬皆結尾,分別自 於殿 籌 殿階下, 供 奉官 從臣 通事 奉 則 閤門 奉官、 東 唱 旗 者朋戲以爲樂云。 出 左朋服紫繡 下 奉 好, 西 舍人奏云 豫 東西 階下。 攂 觴 教坊大合凉 殿直悉 定分別狀 得籌· 上壽, 鼓。 建 者 日 御 將 每 网 預 右 月旗。 下馬 貢 鹏 及 朋 廂入,序立 取 物 們,逐 得 打 州 朋 其 以 稱 籌 東門。 曲 服 兩 謝 教坊設 朋官, 親王 紗 廂 卽 諸 繡 帝 於 插 賜 凡 亩]

救 H 伐鼓。 建隆元年, 司天監言日食五月朔, 請掩藏戈兵鎧胄。 事. 下. ·有司 ; 有 司請

帝 避 IF. 殿 素服 百官各守本 司 遣官用牲太社如故事 景德四年五月朔, H 食 避 īĒ. 殿

不視事。

之, 文, FF TH <del>;</del> 在 IF. - |-百 灩 官 者 尾 司 殿 御 四 欠四 诣 其 月二十  $\vec{J}$ . 稱 1 IF. 至 復膳。 如 詞 稍 合朔 西 賀 殿 和 次之。 其 以 在 基 龍 元 制 復常膳。 責 北 先是 東 蛇 前 年 六年六 [-] 陰 \_\_\_\_ 74 皷 面 諸 助 郊 日 不 月朔 皇 隨 兵 陽 社 耐 設 隊 御 三表 郊 月 鼓 令立 之意 於 初 IE 间 日食、既 俱靜 朔 社 殿, ر ازلا 左 人 八乃從。 令 灒 東門 波 食,詔 立 及 -급 於 執 內降德 門僕守 食三 | 笛膳,宴逢使罷作 天 壇 俟 者 刀, 至 官 立 禮官 급] 朝 率 川 日, 稱 北 天 苯 隅 衞 音, 几 止, 監 塾南 験詳 遣官祀 受賀, 繁朱 FF, 士 告 改元 乃罷 五 典故。 日 面 洮 絲 人 二, 南 日 有 FF 太 鼓 繩 執 易服 官 變, 樂。 社 監察鼓 門 五 皇帝 拜 Í 如 兵之器,立 匝 者 、避正 表。 至 而 霿 舉 0 <u>J</u>. 陰 素服,不 FI 吹令 脑 麾, 又於 東 , 嘉 [4] 赵 仍造 殿、滅膳。 不 以雷, 酤 绤 北 見, 归 鼓 四 伐 1. 設 自 IIII 徊 外。 年,詔正 卽 鼓 人 黄 , 11-祀 至 不 ŢÆj 加 殿, 太祖 虺, 申 矛 1=1 伐 祭 方 官指束上閣 處 活告官 龍 色執 皷 者 册 乃見 [] 東 蛇 立 视 占 日 É 皷 南 食 行 戟 事 官 食 , 是, 事 處南 塾 三表, **炒拜表**, 九分之餘 11 次之, 北 太 Ħ F 分 E 山 拜表 斧 乃御 祝 於 有 号 鉞 務 食 讀 -11 []L

治 平 志 几 第 七 车 ٠, 1-詔: 75 古 禮 者 日 -|-食, 四 百 校 司 勘 守 53 職 盏 所以祗 天戒 而備 非常, 今獨 二八四三 阙 之, 扎 非工: 者小

i) 寅畏之道。 可令中書議舉行。」熙寧六年四月朔日食, 詔易服、 避殿、減膳如故事 降天

下死刑,釋流以下罪。

幣玉,再拜復位。少頃,引告官再盥洗,執爵三祭酒,奠爵,俛伏興,少立,引太祝詣神位前 色服分立鼓左右以俟。 跪讀祝文。告官 皆再拜;次引御史、奉禮郎、太祝升,就位。 屬 實饌具畢,光祿卿點視;次引監察御史、奉禮郎、太祝、太官令先入就位,次引告官就位, ,並植麾斿,各依其方色。 政和上合朔伐鼓儀 再拜退,伐鼓。其日時前,太史官一員立壇下視日。 鼓吹令率工十人,如 太史稱日有變,工齊伐鼓。明復,太史稱止,乃罷鼓。其日、廢務而 有司陳設太社玉幣籩豆如儀。 壇下立黃塵, 麾杠十尺, 斿八尺。 祭告日, 於時前, 太官令帥其 太官令就酌尊所,告官盥洗,詣太社三上香,奠 社之四門, 及壇下近北, 各置鼓

#### 校勘記

百司各守其職如舊儀

益欲習水戰 宋會要禮九之一〇、繫年要錄卷二四作「蓋欲習水戰」,疑作「蓋」是。

 $\Xi$ 先赴教場下方營 原脫「方」字,據宋會要禮九之一三、九之二二及通政卷一五七兵者、朝野雜

記乙集卷四御教條補。

53

(四) 皇帝出 同上書禮九之一六、九之一九、九之二四都作「皇帝坐」。疑是。

(三) 依舊相向立 「相」字原脫。宋會要禮九之一七、通政卷一五七兵考都作相向立」,據補。

(云) 監將校官 宋會要禮九之三五作「監押將校官」,疑是。

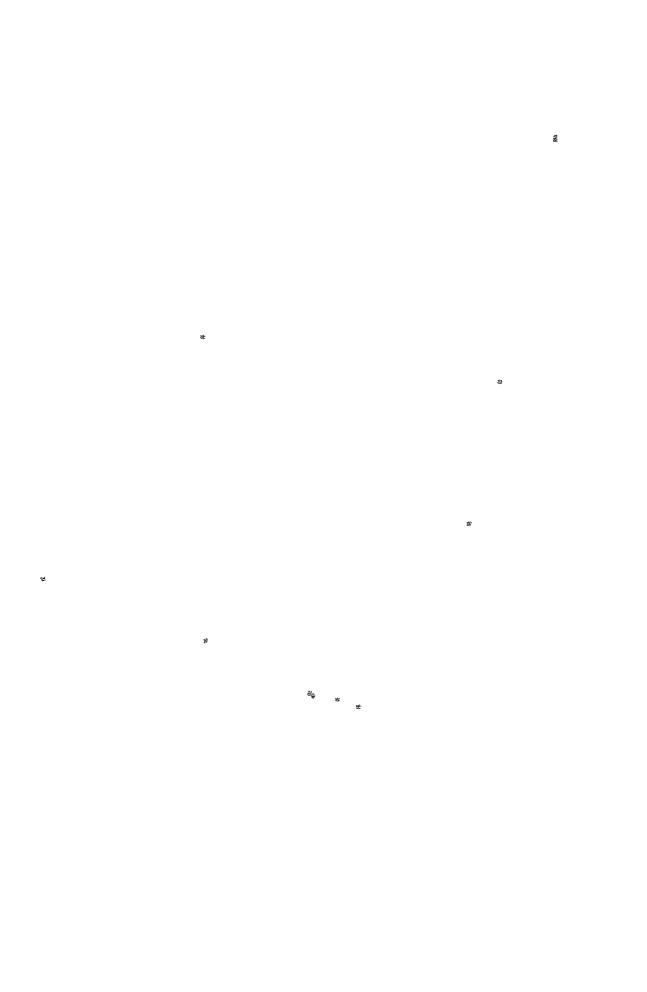

# 宋史卷一百二十二

## 志第七十五

禮二十五凶禮

#### 山陵

陵、盆附、 服紀、葬儀 與士庶之喪制爲 凶禮。 其上陵忌日,漢儀如吉祭。 宋制, 是日

禁屠殺,設素饌,輟樂舉哭,素服行事,因以類附焉。

太祖

建國,號僖祖

日欽陵,順

旭日

康陵,翼祖日定陵,宣

祖日安陵。

爲改 安陵 卜安陵使, 在京城東南隅,乾德初,改 學士竇儀行禮儀使,中丞劉温叟儀仗使,樞密直學士薛居正鹵簿使,太宗 1 河南府鞏縣 西南四 十里管鄉鄧封村行。以司徒范質

志第七十五 禮二十五

時 乳臺高 <del>-</del>-尹開 九尺,陵臺三層 二十五尺,鵲臺增四尺。神牆高 封 爲 橋 道 頓 正方,下層 遞使。質尋冤相,以太宗兼轄五使事,修奉新陵。 每 面 長 九尺五寸,環四百六十步,各置神門、角 九十尺。 南神門至乳臺, 乳臺至鵲臺, 皇堂 下深 省九 五 十七尺,高 十五步。

漆燈。 牲、倉瓶、五穀輿、瓷甒、瓦甒、辟惡車 用 刻 111 漏 興、黄 大 等, 並制如儀 升興、龍輔、鵝茸纛、魂車、香興、銘旌、哀謚 有 宣祖 司言:「改卜陵寢, 宣祖合用哀册及文班官各撰歌辭二首。 白 紙 . 袞冕, 昭憲皇后花釵、翬衣, 赠玉。十二神、當擴、當野、祖明、祖思、地軸及留陵 帳、暖帳、夏帳、千味臺盤、衣輿、拂纛、明器輿、漆梓宮、夷衾、儀椁、素翣、包 進玄宮有 册寶車、方相、買道車、白騰弩、素信 鐵帳覆梓宮,藉以椶櫚褥,鐵盆、鐵山用然 吉仗用大駕鹵 簿 幡 凶 錢 仗

不設 葬同 可以 並以珉玉、藥玉, 綬以青錦。 nil L 至於改葬,告遷而已。』今請皇帝服總,皇親及文武官護送靈駕者亦服總、旣葬而除。 有司又言:「按儀禮『改葬總』注云:『臣爲君,子爲父,妻爲夫也,必服總者,親見尸柩 無服,總三月而除之。』又五禮精義云:『改葬無祖奠,蓋祖奠設於柩車之前以爲行 JL 奠,止於陵所行一虞之祭。 ,筵宜新,明器壞者改作。 安陵中玉圭、劍佩〔三、玉寶等皆用于闐玉。 凡斂衣、斂物並易之。 宣祖諡册、諡寶舊藏廟室,合遷置陵內。改葬之禮,與始 其皇堂赠玉、鎭圭、劍佩、旒冕、玉 孝明、孝惠陵

內 用珉 玉 一、藥玉 啓故安陵,奉安宣祖 、昭憲孝惠二后梓宮于幄殿 鰄 駕發引 所 過州 府縣

鍞 ,長吏令佐 順 加 翼 素服 祖 皆 | 葬幽州 出 城奉迎丼辭,皆哭。 ,至眞宗始命營奉二陵, 自發引至 遂以一 揜皇堂,皆廢朝,禁京城音樂。」 品禮葬河南縣。制度比安陵減 Ŧī.

分之一,石 作減三分之一,尋改上定陵名曰靖陵

入 軟 視 屯營三日哭。」 文武 羣 -6 內 脚 事 臣 日 留物 折 服 二品 敍 大祥。 開寶 禮官言 衰 上 小 班 頒 一,出 ıμ 以上,加布冠、斜 祥,改服 殿 九年十月二十日,太祖崩,遺韶:「以日易月,皇帝三日 賜 諸道節度 庭,宰臣宣制發哀畢,太宗即位 一季臣當服 淺黃 則 諸 羣臣屢請聽政,始 服 臣 慘。 衫、 布 親 四脚 防禦團 王, 叉成 布 遣使賫賜方鎭。 (四)、直領 中 斜 服 一練使、 ψ 後, 帽,首絰,大袖、裙、袴, 御 四脚 帶。 **羣**臣 刺 長 布 史、 春殿。 襴 直領· 羣 朝 腰 知州等,不得 臣 晡 二十七日,命宰臣撰陵名、哀册文。 及軍 布襴 経, ,號哭見羣臣。 臨 奉臣 布袴, 一校以 日。 腰絰。 喪服 竹杖。 上,皆本 大小 輒離 就列,帝去杖、絰,服 口口 命 ,祥、禪除 婦布 羣 臣 任 以上官亦 士民稿素, 赴 色慘服 闕 Tri 岬 稱 賀,復 聽政, 首 諸 朔 加 裙 州 望 Ž 鐵帶, 婦 奉 軍 十三目 帔。 皆入臨 人素 慰 斜 府 大祥,帝 虚虚哀 巾 臨 樺、 皇弟、 漫。 \_\_\_\_ 小 垂帽 奉慰。 笏。 日 而 祥,二十 1 釋服。」 服 占 退 一卷簾 皇子、 素 軍 誻 紗

惟 辭, 與 Эī 月 增 - | -輼 明 輬 皆 疟 九 入臨 車 E 服 土、神島 , 月 如 耐 升 百 初 + 廟之第一 官 梓 喪。 七 肩 辭 宮 日 興, 於 于 羣 、季臣 五 鹵 龍 臣 都 室, 簿 ( ) 朝 城 輴 奉 外。 三千五 以 諡 祖 孝明皇后王氏 哺 一號册寶告 二 十 奠徹, 臨 百三十九人。 殿 五. 誜 中, 日 于南 次 掩 退易常 明德門外,行 升 皇堂。 郊, 配。 陵 服 明 出 目 在 禮 <u>二</u>十 宮 讀 鞏縣, 祔 畢 遣 手 城 九 鰄 **奠禮,讀哀** 犁 日 坐前 -臣 宣 , 加 奉 · , 慰 1/1 至, 删 發引, 永 月十 其吉 奉 帝 安于 H 帝 哭盡 区 衰 **啓**欑 仗 大明 服 如安陵, 腔 拜 剱 帝

省 裙 裙 布 内 凡 制 四品 襴 X 用 永 衫 熙陵 衫 並 九 至 道 腰 帔 左 Ŧ 諸 Ľ 絰 被 儿 三年三月二十 司 皇堂 帲 綾 髮, 百 三品以上, 竹 襯 頭 六十八人。 深 杖, 皇太后 服 首 百 絹 絰 尺,方 諸 襯 絹 全 王 見任 九 服 监 被 襯 廣 有 日, 髪。 親以 服 前 自 八 司 太宗崩于萬歲殿 定散 任 十尺,陵臺方二百 餘 宮 帝 下 防禦、 百 人 如 服 髮之禮, 官 至, 無 布 更 徐 帔 並 |練、刺 加 HJ 布 布 文武 皇帝 幞 几 頭 頭 史, 脚 冠 五 真宗散 襴 一品以 大袖 皇 + 內客省、 絹 衫 户。 后、 儭 上布 髮號: 裙、袴、 諸 腰 服 大駕 阁 門 、 絰 王、公主、縣 斜 辦, 皇太 巾 鹵 帽 网 簿 奉 入內都 后 省 [/[ 遺詔 竹 脚 用 Ŧī. 皇后 杖, 11 上、諸 玉 即位 頭 知、 腰 輅 · 六 冠 絎 押 ĺΝ 於殿之 F. 御 - Y |-| 大 班 外 夫 屯 袖 火臺 等, 命 人 車 烘片 東楹 襴 石. 布頭 六宮 尚 百 化、 外, 갋 領 1|1

冠 幞 八大袖 襴 衫、裙、 腰絰。 諮 軍、 庶民 白 衫紙帽, 煽 人素縵不花釵,三日 哭前

山陵前,朔望不視事。

宗 升 物 並 擎异牽 配 如 玩 好、 昌 六月, 置 陵 弓 制 駕 衞 劍 詔 上 兵 翰 筆 五 -士 林寫 力 百 硯 人于 工,凡 月二 琴棋 先 帝常服及絳 陵所,作殿 日 之屬 用 , 萬 有 一 蒙組 千一 奉 以 紗 神 繡 袍、 安 百 主 置 御 至太 九十三人。 通 興 容, H 天 、廟,近 冠御容二,奉 朝 陳於仗 幕 臣 上食,四 挽 題 內。 郎 諡 服 號,附 脖 白 -帳 致祭焉 户 坐, 練 寬衫 三日 於第 列于 六室,以懿 練裙 大升與之前, 靈 駕 い, 勒 發 ij 德皇后符氏 其 絹 仍以 X 幀 仗 法 太 餘

殿 禮 地 門, 畢 社 乾 稷、 仍 衞 興 舊 士 太 元 屯 廟 年 護 是 二月十 諸 日 , 命 閣 陵, 門 閣 シレ 應 便王 日, 門 洏 使薛 祭惟 遵 真宗 度爲 胎 天 崩 地、 鄭 皇 告哀于 ·社稷、 一城四 仁宗 面 刨 契丹, 五方 巡 付 一檢,新舊城巡檢各權 帝諸. <u>二</u> 十 宣慶使韓守英 大祠 日 · 宗 禮儀院言:「 廟 爲 及 諸 大 派 內 中 差,徐 準禮 都 小 巡 洞 檢 例, FI 並 權 禁兵器 内侍 差官 奏告 俟 分 仗, 部 耐 坊農 膨

二亦設器甲,以辨姦詐。

志

第

-ti

-1-

Ξí.

禮

+

五

同 號 慕, + 及 41 日 外 , 將 犁 校, 臣 入臨, 並 加 見帝 存 撫。 于 **型** 臣 東 序。 拜舞稱萬歲,復哭盡哀, 剧 門使 宣 口 敕 17 先 皇帝 退。 奄 是 楽 [-] 萬 國, 一表請 凡 聽政, 征 끍 僚, 埋

祥,帝釋服,服慘。 釋衰服,羣臣入臨,退赴內東門,進名奉慰。 再拜,班首奏聖躬萬福,隨班三呼萬歲退。 明日,大斂成服。二十五日,有司設御坐,垂簾崇政殿之西廡,簾幕皆縞素,羣臣敍班 上始允。二十三日,陳先帝服玩及珠襦、玉匣、含、襚應入梓宮之物於延慶殿,召輔臣通觀。 帝衰服,去杖、絰(も),侍臣扶升坐。 通事舍人引羣臣入殿庭,西向合班。俟簾捲,羣臣 宰臣升殿奏事如儀。 自是每七日皆臨,至四十九日止。 十三日,大 三月一日,小祥, 帝行奠, 一殿門

詣西上閤門,進名奉慰。十月十三日,掩皇堂。十八日,虞主至京。十九日,羣臣詣會慶殿 行九虞祭。二十三日, 附太廟第七室。 先發,帝啓奠梓宮,讀哀册,禮畢,具吉凶儀仗。百官素服赴順天門外,至板橋立班奉辭。還 服御玩好之具。帝與輔臣議及天書,皆先帝尊道膺受靈貺,殊尤之瑞屬于元聖,不可留于 人間,宜於永定陵奉安。二十三日,奉導天書至長春殿,帝上香再拜奉辭。二十四日,天書 十一尺,方百四十尺。制陵名曰永定。九月十一日,召輔臣赴會慶殿,觀入皇堂物,皆生平 「據司天監定永安縣東北六里日臥龍岡,堪充山陵。」詔雷允恭覆按以聞。皇堂之制,深八 十四日,司天監言: 「山陵斬草,用四月一日丙時吉。」十六日,山陵按行使藍繼宗言:

卒四 及 司 賜 請 遺留物,又遺使告諭諸路。 內藏錢百五十萬貫、紬絹二百五十萬匹、銀五十萬兩,助山陵及賞資。 萬六千七百人治之。 嘉祐 八年三月晦日,仁宗崩,英宗立。喪服制度及修奉永昭陵,並用定陵故事,發諸路 宣慶使石全彬提舉制梓宮,畫樣以進,命務堅完,毋過華飾。 又以聽政奠告大行,近臣告升遐於天地、社稷、宗廟、宮觀, 造使告哀遼、夏

叉

告嗣位。

賜兩府、宗室、近臣遺留物。

喔。 梓 頗 H 諸 宮 還 司三品以上,於南郊告天,議定,然後連奏。近制唯詞臣撰議,即降詔命,庶僚不得參聞, 開 升 尚書省,宗室團練使以上宿都亭驛,請諡于南郊。八月,告于福寧殿、天地、宗社、宮觀。 稱天之義。臣擬上先帝尊諡,望詔有司稽詳舊典,先之郊,而後下臣之議。」七月,宰臣以 九 五 皇堂。 日,祭虞主。 龍 月二十八日,啓菆宮,以初喪服日一臨,易常服出。 月,翰林學士|王珪言:「天子之諡,當集中書門下御史臺五品以上、尚書省四品以上、 朝。祖 奠徹,與皇太后步出宣德門,羣臣辭于板橋。 月二日, 虞主至, 皇太后奠于瓊林苑, 天子步出 二十九日,附太 廟。 主如漢 制,不題 諡 號,及 十月六日,靈駕發引,天子啓奠, 十五日,奉安梓宮陵側。 終虞而 集英殿(3)門奉迎,奠于 行 卒哭之祭。

儿 禮 日 一禪除 言(去):「故事,大祥變除服制,以三月二十九日 宗,至七 月一日從吉,已蒙降敕。 謹按禮學,王肅以二十五 大祥(10),至五 月爲畢喪,而鄭康 月二十九日禪,六月 成

志

第

七

-|-

五.

禮

二 十

五

御前後殿,開封府停決大辟及禁屠至四月五日,待制、觀察使以上及宗室管軍官日一奠,二 不宜有異 之也。天聖中,更定五服年月敕斷以二十七月,今士庶所同遵用。夫三年之喪,自天子達, 十八日 以二十七月, 而羣臣俱入奠。二十九日禪除,羣臣皆奉慰焉 請以三月二十九日爲大祥,五月擇日而爲禪,六月一日而從吉。」於是大祥日不 通典用其說, 义加至二十七月終, 則是二十八月畢喪, 而二十九月始吉, 蓋失

諡 七日,葬永厚陵。 十八日,奏告及讀諡册于福寧殿。七月二十五日, 啓菆。八月八日, 靈駕發引。二十 治平四年正月八日,英宗崩,神宗卽位。 十一日,大斂。 二月三日,殯。四月三日,請

廣主至自掩擴,五廣皆在途,四廣於集英殿。曲赦兩京、畿內、鄭、孟等州如故事。 紗 . 軟脚幞頭,慘公服,乘皁鞍韉。 禮院準禮:羣臣成服後,乘布裹鞍韉。 禪除訖,素紗幞頭、常服、黑帶。二日,改吉服,去佩魚。 小祥臨訖,除頭冠、方裙、大袖。大祥臨訖,裹素

七月五日、請諡于南郊。 元豐八年三月五日,神宗崩。 九月八日,讀盜寶册于福寧殿。二十三日,啓菆。十月一日,靈駕 十三日,大斂,帝成服。 十七日,小祥。 四月一 日, 禪除。

發引 庭 在 途,太常 二十一日,葬永裕陵。 浉攝 事 · 三 虞行 禮 二十九日 于-殿 1/7 ,虞主至。 日,卒哭。 十一月一日, 虞祭于集英殿。 *H*i. 日 , 耐 廟 白復

據者 和 宗 其, 禪,不必爲之服, m 君 吉,無所不 未除衰, 儿 禮部 經者 以 不 日 亚的 此 爲 來, 大 再 書正字 所以 尚書韓忠彦等議:「朝廷 祥 راا 服 期 全期 佩, 外 ,再期而 -[] mi 廷 管 ,范祖 此 大祥 旣除服,至葬而又服之,蓋不可以無 雖 灭 MI 惟 又禮之無 今羣臣易月,而 服之,漸除其 用易月之制 人情也。 L I 未純吉以至 禹言:「先王 又大祥。 月而 冲折 禪, 自漢以來,不惟 ,而宮中實行三年之喪。 夫練、祥不可以有二也,既以日爲之,又以月爲之, 一制禮, 於祥,然後 禪者祭之名,非服之色也, II. 人主實行三年之喪,故十二日 典禮,時世異宜,不必循 占 易月之制, 再 以君服 期 無所 丽 人臣. 因襲已久,既不 乂 同于父,皆斬衰三年,蓋恐爲 不 服之, 乃釋衰, 無服,而 佩, 服 則三年之制略 且易 人君遂亦不爲三 耐 今乃爲之慘服三日然後禪, 月之制,前 可追,宜令黏臣 廟 若 而 其餘則君 Щ 先王之制,不可 後即 小 祥, 如古矣。一詔 吉, 世 期 服 財 华 所 人臣者,不以 而 拁 之喪。 朝 八 以 又 服 月矣, 服 難 小 禮官詳 Щ 改 祥昌 此禮 唯 [] 11: 加 而 或 則當 議 至 今日 此 之 父 以 虙 蒯 於 純 無 Ĥ 引

制 以 旭 緣先王 宗 故 事 爲法。 恤 一 典節· 文甚多,必欲循古,又非特如所言而已。今既不能盡用, 今言者欲令羣臣服 喪三年,民間禁樂如之,雖 過 Ш 陵,不 去衰服,庶協古 則當循祖宗故

志

爭

- [.

+

li.

事及先帝遺制。」詔從其議。

切, 恐失居喪之禮,無以風 神主 祔廟,是月冬至,百官表賀。 化天下。 乞改賀爲慰。」不從。 崇政殿說書程頤言:一神宗喪未除,節序變遷,時思方

<del>乎</del> 若無所害,則令勿遷,果不便國音,當給官錢,以資葬費。」 紹 聖四年, 太史請遷去永裕陵禁山民塚一千三百餘,以便國音。 帝曰:「遷墓得無擾

菆 太常寺言:「太宗皇帝上繼太祖,兄弟相及,雖行易月之制,實斬衰三年,以重君臣之義。 二十日,靈駕發引。八月八日,葬永泰陵。 |元符三年正月十二日,|哲宗崩,|徽宗卽位。 九月一日,以升附畢 韶山陵制度,並如元豐。 ,羣臣吉服如 七月十一 故 日

衰 公除已後, 庶事 重 今神主已祔,百官之服並 相稱,具載國史。今皇帝嗣位哲宗,實承 用純吉, 皇帝服御宜如太平 神考之世,已用開寶故 ·興國 二年故事 事 為爲 哲宗服

卽 是公 禮部言:「太平興國中,宰臣 除後,除不舉樂外,釋衰從吉,事 一辞居 正 理甚明。 表稱:『公除以來,庶 今皇帝當御常 事 相稱,獨 服、 素紗展脚幞頭 命徹樂,誠未得宜。』 、淡黄衫、

犀 一帶,請 下 有司 '裁制。」宰臣請從禮官議,乃詔 候周期服吉

時 詔不由門下,徑付有司。 給事中襲原言。「喪制乃朝廷大事,今行不由門下,是廢法

其服遂 <u>ф</u> 制 之不暇,其服制權宜一時,非故事也。」原坐黜知南康軍 臣爲君服斬衰三年,古未嘗改。 īĘ. 今乃不得已從之,臣竊爲陛下惜。 且陛下前此議服,禮官持兩可之論,陛下旣察見其姦。 開寶時,持、汾未下,兵革未弭,祖宗櫛風沐 於是詔依元降服喪三年之制,

其元符三年九月「自小祥從吉」指揮,改正

許舉哀。 將而上成服,日朝晡臨,故校哭於本營江。」命徽猷閣待制王倫等為奉迎梓宮使。 宮。 號 慟 【擗踊,終日不食。 宰臣張浚等力請,始進麋粥。 成服于几筵殿,文武百僚朝哺臨於行 自聞喪至小祥,百官朝晡臨;自小祥至禪祭,朝一臨。太常等言三舊制,沿邊州軍,不 紹 | 興五年四月甲子,徽宗崩于五國城。七年正月,問安使何蘚等還以聞,宰執入見,帝 自副

而終。 狩,永訣不復,實繇點罕,是有不共戴天之讎。考之於禮,讎不復則服不除,寢苫枕戈,無時 豞 日易月,至今行之。子以便身忘其親,臣以便身忘其君,心知其非而不肯改,自常禮言之, 且不可,況變故特異如今日者,又當如何?恭惟大行太上皇帝、大行寧德皇后,蒙塵北 時 所以然者,天下雖大,萬事雖衆,皆無以加於父子之恩,君臣之義也。伏覩某月某日 知邵州胡寅上疏,略曰:「三年之喪,自天子至於庶人,一也。及漢孝文自執謙德,用

志第

七

十五五

禮

二 十

五

茫 聖 俟 而 1/1 茫 儲 所 大 行 殄 沙漠、膽守爲誰? 不 緣國 堪, 而 詔 後 一朝故 疾病 除服 不聞 典,以日易月,臣切以爲非矣。 粥藥, , 猶當革漢景之薄, 喪紀以三年爲斷。 ,而陛下降旨行之,是以日易 伏惟 必 無 供億 陛下一念及此、荼毒 崩殂之後, IJ, 衣衾斂藏,豈得周備? 自常禮言之,猶須大行有遺 推割 出陛下意 備難堪 不然,以終身不可除之服,二十七日 <u>[</u>] 忍,縱未能 大行 正棺 幽 厄之中, 迎春秋 **卜**兆, 詔 然後 知 服 、復讎之義, 在何所? | 瓊承。 御飲食,

以 1/1 所 上 子 聞 脈 之後 枕 至 収 大不恭論其罪 皇 之 除 一,痛 日 义, 其誓命。 之, 又曰:「雖宅憂三祀,而 昭 ,是乃枕戈有事之辰,故<u>魯侯有周公之喪,而</u> 寧德 以 是薄之中又加薄焉,必非聖人之所 非 示 貫 墨衰臨 歪 里 五. 人任。 情 皇后、誕育 懷 今六師 。陛下 其合 朝,合於 想 慕 以 戒嚴,方將北討 慈顔 行 日 親御翰墨,自中降山,一 眇 易 典禮,令 躬,大恩難 孔子所取,其可行無疑 月,情 一、杏不 軍旅之事 有 復見,怨讎 所 不 司 計,皆當 報 ,萬幾之衆,孰 集議 安, 分欲 興 來 安 酬罔極,百 決於聖裁, 有 白 也。 上。 腏 在, 股敢忘之。 新四方耳目,以化天下, 躬, 如 徐 非 敀 致 夷 未一伸。 軍 如合 則諒問之典,有不可舉。 喪三年。 泪 務。 並 格 興,東郊 聖意,便乞直降詔 ,是使股 陛下聽 雖軍 夑 刨 興 不開? 戎 國 (遠征, 断四三 爲 衣墨 多處, 人子 天地神明, 決, 則是 遂 沱 難 m 旨云: 至 得 心孝 以 墨襄即戎, 有 濫 天故, 禮 諒 權 非枕 之變, 言恭惟 之道,當 制 闍 亦必有 然 計 塊 布 卒 扎 無 佔 太

以佑助。臣不勝大願。」

年 祥,雖皇堂未置,若不先建陵名,則春秋二仲,有妨薦獻。 **虞主。**」從之。 而 名曰永固 後 明德皇后故事,行埋重、虞祭、附廟之禮,及依嘉祐八年、治平四年虞祭畢而後卒哭,卒哭 耐 六月,張浚請諡于南郊。 駒 仍於小祥前卜日行之。 九月甲子, 上廟號日徽宗。 戶 ,部尙書章誼等言:「梓宮未還,久廢諡册之禮。 異時梓宮之至, 宜遵用安陵故事, 行改葬之禮, 更不立 九年正月,太常寺言:「徽宗及顯肅皇后將及 請先上陵名。」宰臣秦檜等請上 請依景德元

以爲宜勿徇虛名,當示大信。」於是議者工部尙書莫將等乃言:「太史稱歲中不利大葬,請用 迎, 用 明德皇后故事,權欑。」從之。以八月奉迎,九月發引,十月掩橫,在昭慈欑宮西北五十步, 上奏言:「仍儹宮之舊稱,則莫能示通和之大信,而用因山之正典,則若亡存本之後圖。 **令侍從、臺蔝、禮官集議,靈駕旣還,當崇奉陵寢,或稱欑宮。** 事,梓宮人境,卽承之以槨;有司預備袞冕、翬衣以往,至則納之槨中,不復改斂。 地二百五十畝。十三年,改陵名曰永祐。 登 升 易 總 服 , 徽宗與顯肅初葬五國城,十二年,金人以梓宮來還。 百官皆如之。 既至行在,安奉于龍德別宮,帝后異殿。 將至,帝服黃袍乘輦,詣臨平奉 禮部員外郎程敦厚希檜意 禮官請用安陵故 秦檜白 獨 臣

志第七十五 禮二十五

月,宰臣陳康伯等率百官詣 進名奉慰,次詣 二十二日立 日 , 文武百僚 紹興三十一年五月,金國使至,以欽宗計聞。 重,安奉几筵,至六月十七日大祥,所有衰服,權留以待梓宮之還。 並常服、黑帶、去魚、詣天章閣南空地立班、聽詔旨、舉哭畢、次赴後殿門外 几筵殿焚香舉哭。 南郊請諡,廟號欽宗,遙上陵名曰永獻。 六月,權禮部 侍郎金安節等請依 詔:「朕當持斬衰三年之服,以申哀慕。」 .典故,以日易月,自五 其餘並如徽宗典禮。 從之。 月

後 易月 臣吉服, 欲 行 來 行之。」推 儀制,令有 之制 只是宮中深衣、練冠。」帝曰:「當時羣臣不能將順其美,司馬光所以譏之。 淳熙十四年十月八日,高宗崩,孝宗號慟擗踊,踰二日不進膳。 可乎 ,如晉武、魏孝文實行三年之喪,自不妨聽政。 ·日:「記得亦不能行。」帝曰:「自我作古何害。」)准日:「御殿之時,人主衰 ر. 討論。」詔百官於以 」帝曰:「自有等降。」乃出 日易月之內,衰服治 [內批] [股當衰絰三年, 事 准等奏:「通鑑載晉武 羣臣 尋諭宰執王准,欲不用 .自行易月之令。 帝雖 後來武帝竟 有此 〉 經, 華 其合 意,

二十一日,車駕還內,帝衰絰御輦,設素仗,軍民見者,往往感泣。 一 十· 目 丁亥, 小祥,帝未改服, 王淮等乞俯從 強制。 上流涕日 大 韶:「自今五日一詣梓宮 恩難報,情所 未忍。

改服 門」等語以證。 日 燒香,則於宮中衰絰行禮。二十五月而除。」帝批:「淡黃袍改服白袍。」二日已亥,大祥。 出。十一月戊戌朔,禮官顏 前焚香。」帝欲衰服素幄,引輔臣及班次,而禮官奏謂:「苴麻三年,難行於外庭。」奏入,不 辛丑, 禪祭禮畢。 |素紗軟脚折上巾、淡黃袍、黑銀帶。神主祔廟畢,改服皂幞頭(IE)、黑軽犀帶。 九日,詔 五日壬寅,百官請聽政,不允。八日,百官三上表,引康誥「被冕服出應 印。 師魯、尤袤等奏:「乞禮畢改服小祥之服,去杖、 絰。 禪祭禮畢, 遇過宮 几

巾、布衫云,過宮則衰經而杖。 如何?」潍曰:「布巾、布背子便是常服。」上不以爲然云。 見客,則以黲布。今陛下舉曠古不能行之禮,足爲萬世法。」帝又曰:「晚間引宿直官口事之類 **朕以羅絹非是,若用細布則可。」三准等言:「尋常士大夫丁憂過百日,巾衫皆用細布,** 洪邁,見朕已過百日,猶服衰麤,因奏事應以漸,今宜服如古人墨衰之義,而巾則用網或羅。 十五年正月十八日甲寅,百日,帝過宮行焚香禮。二十一日丁巳,諭輔臣曰:「昨 自是每御延和殿,止服白布折上 出而 內引

臣言:「虞祭乃吉禮,合用鞾袍。」上曰:「只用布折上巾、黑帶、布袍可也。」 三月壬子,啓欑,帝服初喪之服。 甲寅、發引。丙寅、掩欑。甲戌、親行第七虞祭。

一十日丙戌,神主祔廟。是日詔曰:「朕昨降指揮,欲衰絰三年,緣羣臣屢請御殿易服,

志第七十

Ħ.

從儉約 禮 战 願堅完主 並 以 一免,不得以進奉欑宮爲 宜. 布 愷 素 凡修營 勿令再 一聽大事: 諫官 至 視 意 **H**. 謝鍔、 勿復 內 FI 有奏詩,力全聖孝,以示百官,以 於內殿』之旨、將來附廟畢日,預降御筆, .殿 費, 有請。 禮官尤袤心知其不可,而 雌 並從內庫, 有俟過祔廟勉從所請之韶,稽諸典禮,心實未安,行之終制, 。」於是大臣乃不敢言。 名,有所貢 <del></del>
步侵 獻。」上陵名日 有 司 經常之費。 不 刑 ·敢盡言。 濫 几 三年之制,斷自帝心, 「永思。 海。」帝納 諸 路監 截然不 惟敕 司、州 川 一合所删定官沈清臣再上 焉。 以終喪之志,杜絕輔 軍府監 仍記: 執政近臣皆主易 止進慰表,其餘 欑宮遵遺 乃爲近 誥 臣方 務

紹 熙五年六月九日, 孝宗崩。 太皇太后有旨,皇帝以疾聽在內成服,太皇太后代皇帝

行禮。

者欲 給 ٠ اـ: 服 万 含集議 저 之重 更持 月,日:「但欲禮 慶元二年六月九日,大祥。 服, 禪 吏部尚書,葉翥等言:「孝宗升遐之初,太上聖體違豫,就宮中行三年之喪。 网 丽 月,不 陛 下 又行 制 知 用 全盡,不 之,是喪 何 典禮? 八八八十 較 有二 此 若日 兩 孤 月。」於是監 六日、 嫡孫 اًا 承 禪祭。時光宗不能執喪, 自 重, 占 察御 孫 則太 爲 祖 史 上 一胡紘 服, 一聖躬亦已康 何 言:「孫爲 嘗 有 此 寧宗嗣服,欲大祥 復, 禮 祖 於宮 服 詔 已過 中自 侍從、臺諫、 期 行二十 皇帝 堰. 議 姖

受禪 合禮經,然於股 皇帝御正 允當 ,正宜做古方喪之服以爲服,咋來有司失於討 殿, 欲從所請, 饗 副 追慕之意,有所未安, 廟 參以 將來禪祭, 典故 二六月六 令禮官檢照累朝禮例施 早來奏知太皇太后 日,大祥 醲 論 地, 今胡紘 皇帝及百官 面 行。」四月 奉聖旨,以太上皇帝雖未 所奏, 庚 並 けし 戌, 純 占據 韶: 二 服 經, **型** 臣 別 П 胍 所議 康愈, 膊 业

宮中亦行三年之制,宜從所議。

**股躬奉慈訓** 

,敢不遵依。」

禮當 服 任: {經 自 也。 軍 紹 祖 國 無文,但傳云:『父沒而爲祖後者服析。』然而不見本經,未詳何據。 識 民方喪之服,亦宜稍爲之制,勿使肆爲華靡。」其後詔中外百官,皆以凉衫視事 興以前之舊。 母後者三年。』可以傍照。 [政台之,不任喪事』之問,而鄭答以『天子、諸侯之服皆斬』之文,方見父在 方朱熹上議時,門人有疑者,未有以折之。 「復用初喪之服,則其變除之節,尙有可議。 於本議之末,其略云:「準五服年月格,斬衰三年,嫡孫爲祖,謂承重者。法意 初,高宗之喪,孝宗爲三年服。及孝宗之喪,有司請於易月之外,用漆紗淺黃之制、蓋循 向 來 此 朱熹初至,不以爲然,奏言:「今已往之失,不及追改,惟有將來啓欑發引 奏時,無文字可檢,又無朋友可問,故大約且以禮律言之。 至『爲祖後者』條下疏中所引鄭志,乃有『諸侯父有廢疾不 後讀 望明韶禮官稽考禮律,豫行指定。 (禮記正義喪服小記「爲祖後者」條, 但小記云: 亦有 港明 承 疑父在不 蒯 T, 蓋用 國 父 共官吏 於祖 沒 加 [清豐 因

志

第

-6

-|-

Ξi

禮

--

五.

校

勘

32

當承重者,時無明白證驗,但以禮律人情大意答之,心常不安,歸來稽考,始見此說,方得無 疑。 此事終未有所斷決,不可直謂古經定制,一字不可增損也。」已而詔于永思陵下宮之西,修 乃知學之不講,其害如此。 而禮經之文,誠有闕略,不無待於後人。 向使無鄭康成,則

慶元六年,光宗崩,上陵名日永崇。

奉欑宮,上陵名曰永阜。

嘉定十七年,寧宗崩,上陵名日永茂。

景定五年,理宗崩,上陵名曰永穆。 咸淳十年,度宗崩,上陵名日永紹。

自孝宗以降,外庭雖用易月之制,而宮中實行三年之喪云。

## 校勘記

 管鄉鄧 作「南訾鄉鄭封村」。 封村 宋會要禮三七之一作「訾鄉鄧村」,長編卷四作「鄧封鄉南訾村」,通考卷一二六王

 $\Xi$ 竇儀 原作「寶儼」,據宋會要禮三七之一、通考卷一二六汪禮考改。

禮考

- <u>一</u> 三 劍佩 原作「佩劍」,據本卷上文及通考卷一二六王禮考乙正。
- 二 医鼠 一, 改服 布 四脚 「服布」二字原倒,據宋會要禮二九之一並參照本卷上文乙正。
- (至) 羣臣 二字原脫,據宋會要禮二九之五補。
- (C) 兩省五品 原脫「兩」字,據宋會要禮二九之七補。
- (三) 帝襄服 去杖絰 原脫「去」字,據本卷上文開實九年禮例、宋金要禮二九之二一補。
- (元) 集英殿 原脫「殿」字,據宋會要禮二九之四五、長編卷一九九補
- (光) 禮院言 八日」指三月二十八日;「二十九日」指五月二十九日。志文欠省。 按長編卷二〇四、宋會要禮二九之四五至四六,此事繫於治平二年三月。下文「二十
- 000 以三月二十九日大祥 原脫「大」字,據通考卷一二二、汪禮考並參照本卷下文補。
- 期而又小祥 「期而」二字原倒,據長編卷三五九、通考卷一二二、汪禮考並參照本卷下文乙正。
- 3 自副將而上成服日朝晡臨故校哭於本營 成服,將校哭於本營,三日止。」又本卷上文亦有「諸軍就屯營三日哭」及「諸軍三日哭而 按繫年要錄卷一〇八作:「宣撫使至副將以下即軍中 止之
- 請上陵名曰永固 原脫「名」字,據繁年要錄卷一二六並參照本卷上下文各例補。

文。據此,志文「日」字上疑脫「三」字。又「故桉」疑是「將桉」之訛。

图 改服皂幞頭 原脫 「皂」字,據中興聖政卷六三、朝野雜記乙集卷三孝宗力行三年服條補。

志第七十五 校勘記

三 直官 原作「直宿」,據同上朝野雜記同條、通考卷一二二王禮考改。

<u>公</u>古 上不以爲然 按朝野雜記乙集卷三孝宗力行三年服條作「上以爲然」,并參照本書卷一二五禮

志服紀及本卷下文「自是每御延和殿」云云,「不」字疑衍。

御延和殿止服白布折上巾布衫 袍、墨銀帶,禁中則布巾、布衫」,參照本書卷一二五禮志服紀,此處志文疑有脫誤。 按通考卷一二二正禮考作「御延和殿止服白布折上巾、 白布

不任國政 「政」原作「致」,據朱文公文集卷一四乞討論喪服箚子附書奏稿後、通考卷一二二

王禮考改。

<u>/</u>) 方見父在而承國於祖服 按朱文公文集同上卷同上篇「祖」下有「之」字。

## 来又卷一二一十二

## 志第七十六

禮二十六四體二

園陵 濮安懿王園廟 秀安僖王園廟 **莊文景獻二太子欑**所

上陵 忌川 羣臣私忌附

燕國長 脚、直領襴衫,外命婦帕頭、帔、裙、衫。 大斂, 橫于滋福宮, 百官成服(三), 中書、門下、文武百僚、諸軍副兵馬使以上並服布斜 皇帝以 皇后園陵。 日易月之制,二十五日釋服,二十七日禪除畢,服吉,心喪終制。」從之。 公主高氏、皇弟泰寧軍節度使光義、嘉州 太祖建隆二年六月二日,皇太后杜氏崩于滋德殿。三日,百官入臨。 九日,帝見百官于紫宸門。 防禦使光美並服齊衰三年。 太常禮院言:「皇后、 準故事, 巾四 合隨 明日

第七十六 禮二十六

志

后三。九月六日,羣臣奉册寶告于太廟,翌日上于滋福宮。十月十六日,葬安陵。 修諡册畢始告廟, 于太廟、然後上之。周宣懿皇后諡,即有司撰定奏聞、未常集議、制下之日、亦不告郊廟、 日,神主祔太廟宣祖室。 太常禮院言:「準詔議定皇太后諡, 還讀于靈坐前。」詔從周制。於是,太常少卿馮吉請上尊諡曰明憲皇太 按唐憲宗母王太后崩,有司集議, 以諡 十一月 狀讀

哀册。 讀于陵次。二十六日,啓故安陵。二十七日,靈駕發引,命攝太尉、開封尹光義遣奠,讀 乾德二年,改卜安陵于河南府鞏縣。三月二十五日,奉寶册,改上尊謚曰昭憲皇太后 四月九日,掩皇堂。

臺四十五步,高二丈三尺。吉仗用中宮鹵簿,凶仗名物悉如安陵而差減其數,孝惠又減孝 十尺。陵臺再成,四面各長七十五尺。神牆高七尺五寸,四面各長六十五步。南神門至乳 仁贍爲園陵使。時議改卜安陵于澤,幷以二后陪葬焉。皇堂之制,下深四十五尺,上高三 太祖孝明、孝惠二后。乾德元年十二月七日,皇后王氏崩。二十五日,命樞密承旨王

二年三月二十七日,孝明皇后啓欑宮,羣臣服初喪之服;明日,孝惠皇后自幄殿發引。

别 一設遺奠,讀哀册。 廟。 其後,孝明升祔太祖室。 四月九日,葬孝惠于安陵之西北,孝明于安陵之北。 二十六日,皆附于

六日 主于別廟。 王氏、楚王夫人馮氏、皇太子亡妻莒國夫人潘氏、將軍惟正亡妻裴氏陪葬。 ,上諡日孝章皇后。 太祖皇后宋氏,太宗至道元年四月二十八日崩。 皇堂、陵臺、神牆、乳臺、鵲臺並如孝明園陵制度,仍以故許王及夫人李氏、魏王 莒國潘氏,至道三年六月追册爲莊懷皇后,陵曰保泰,神主祔后廟。 以歲在未,有忌,權費于趙村沙臺。三年正月二十日,祔葬永昌 帝出次,素服舉哀, 輟朝五日。 二月二日 前 一夫人 六月 神 陵

符六年,升附太宗室 太宗賢妃李氏,眞宗至道三年十二月追尊爲皇太后,諡曰元德,祔葬永熙陵。 大中祥

隨 始 允。 皇帝以 太宗明德皇后李氏,眞宗景德元年三月十五日崩。 帝 去杖、絰、服衰, 易 **須月之制**。 宗室 卽御 雍王以下,禪除畢,吉服,心喪終制。」五月(三) 坐, 哀 動 差 右。 太常禮院 十七日,羣臣上表請聽政, 言:「皇后 宜 準昭憲皇 ,詳定園 太后 禮 陵,宜在 凡五 例, 上 合

志

第

七

十六

禮

十六

耐 元 德皇太后 神主太宗室。 陵西安葬。 三年(四)十月十五日,帝詣欑宮致奠。 八月十二日, 上諡。 九月二十二日, 十六日,發引。 遷坐于沙臺欖宮。 二十九日,掩皇堂。 十月七日

耐 大中祥符 日 日 一釋服。 十一日, ,殯于萬安宮之西階。 元德皇太后陵側,但可安厝,不必寬廣,其棺槨等事, <u>真宗章穆皇后</u>郭氏,景德四年四月十五日崩。 諸道、州、府官吏計到日舉哀成服,三日而除。 葬永熙陵之西北。 一年四月十 五日,大祥。 詔兩制、三館、祕 七月, 韶特廢朝,羣臣奉慰。 有司 閣 |奉神主謁 各撰 挽詞。 太廟, 皇帝七日釋服,後改用十三日。 無得 閨五 二十一日,司天監詳定園 袝享于昭憲皇后,享畢, 鐫刻花樣, 月十三日 了, 上 諡 莊 陵。 穆。 耐別廟。 二十 **季**臣三 六月 帝 令 五

主于 鉛。 二年 眞宗 宸 妃 李氏, 四月 六日 追册爲莊懿皇太后。 仁宗明道元年二月二十六日薨。 十月五日,改葬永定陵之西北隅。 初葬洪福禪院之西北, + 命晏殊撰墓 七日, 耐神

真宗章獻明肅皇后劉氏, 明道二年三月二十七日崩于寶慈殿, 遷坐于皇儀殿。

伎術官丼給孝服。宰相、百官朝晡臨三日,內外命婦朝臨三日。 中單及袴。 去 日 一斜巾、垂帽、首絰及杖。 ·,宣遺誥,羣臣哭臨,見帝于殿之東廂奉慰。 兩省、御史臺中丞文武百官以下,四脚幅巾、連裳、腰絰。 翰林學士至龍圖閣直學士已上、丼節度使、文武二品已上,又去 宗室削杖不散髮。中書、樞密、使相比宗室, 館閣讀書、翰林待詔

日, 日 三尺,至乳臺四十五步。詔下宮更不修蓋,餘依。二十七日,以宰臣張士遜爲山園使。是 神 ,附神主于奉慈廟。 牆高七尺五寸,四面各長六十五步。乳臺高一丈九尺,至南神門四十五步。 翰林學士馮元請上尊諡;九月四日,讀于靈坐。 四月,遣使告哀遼、夏及賜遺留物。十日,司天監詳定山陵制度。 十月五日,葬永定陵之西北隅。 皇堂深五十七尺。 鵲臺高二丈 十七

諡 內,就次易服,三日而除。」詔以「保祐沖人,加服爲小功,五 服 認麻三月,皇帝、皇后服皆用細布,宗室皆素服、吉帶,大長公主以下亦素服,並常服入 二月六日,葬永定陵之西北隅。 <u>阗宗章惠皇后楊氏。景祐三年(5)十一月五日,保慶皇太后崩。太常禮院言:「皇帝本</u> 十六日,升祔奉慈廟。 日而除。」四年正月十六日,上

武 陵按行 百 仁宗慈 官入宮,宰臣王珪升西階,宜遺誥已,內外舉哭盡哀而出。 使。 二十九日,皇帝成服。 聖光獻皇后 「曹氏。 神宗元豐二年十月二十日,太皇太后崩于慶壽宮。 十一月, 韓縝言:「永昭陵北稍西地二百十步內,取方六 二十六日 大劍,命韓縝爲 是日

|濮 三夫人亦當舉葬。」於是詔: 十二月,中書言:「先是,司天監選年月,遷祔濮安懿王三夫人。今大行太皇太后 宗室正任防禦使以 上許從靈駕,已從濮安王 夫 者 免從。 Ш

五

步

),可爲山陵。」上以迫隘,

擬言「若增十步,合徵火相主及中五之數(f)。」詔

增十步。

堂,去『大行』, 稱慈聖光獻太皇太后; 附廟 **題神主,仍去二『太』字。」** 

三年

庒

月十四

日

上諡。

太常禮院言:「大行太皇太后

雖已有諡,

然山陵未畢,

俟掩皇

請罷 可以 事 虞、卒哭, 有 不 能 題 又 平 祕 嘉 @ 虞主 虚 閣 且 謂宜 祐、 治平 如 校 而 古者。 往 。」太常 理 何洵 · 至 行之於慶壽殿。 ·,虞主已不 日中郎 今大行太皇太后 言「洵直 直 言:「按禮,旣葬,日 虞於寢,所謂 書諡,當依所 所 彭 又按春秋公羊傳曰:『虞主 乃士及諸侯之禮。 葬 日 葬 至第 中還,虞于 日 虞 六人虞, () 弗忍 正 自當 寢。 日 况嘉祐、治平並虞于集英殿, 離 用 行之於外, 也。 蓋古者之葬,近在國城之北, 桑。』上虞禮 後世 立葬, 如 舊 曰:『桑主不 (義) 其地 其 旣 -遠, 文。 | 虞及 宜 如 則 故 九 故

太常禮院又言:「慈聖光獻皇后祔廟,前二日,告天地、社稷、太廟、皇后廟如故事。 至

畢,奉神主歸仁宗室。 日,奉神主先詣僖祖室,次翼祖、宣祖、太祖、太祖后〔七〕。太宗皇帝、懿德皇后、明德皇后同 祝,次饗元德皇后。 慈聖光獻皇后,異饌、異祝,行祔廟之禮。次眞宗、仁宗、英宗室。禮 如此,則古者祔謁之禮及近代徧饗故事,並行不廢。」從之。三月十

日,葬永昭陵。二十二日,祔于太廟。

餘並如章獻明肅皇太后故事。」十四日,詔園陵依慈聖光獻太皇太后之制。紹聖元年正月 內聽政,羣臣十三日,諸州長吏以下三日而除。釋服之後,勿禁作樂。 園陵制度,務遵儉省。 葬永厚陵。 二十八日,禮部言:「將題神主,謹按章獻明肅皇后神主書姓劉氏。」詔依故事。四月一日, 英宗宣仁聖烈皇后高氏,哲宗元祐八年九月三日崩于崇慶宮。遺誥:「皇帝成服,三日

高一丈三尺。」五月六日,葬永裕陵。 二十六日,祔于神宗廟室。 尺,石地穴深一丈,明高二丈一尺。鵲臺二,各高四十一尺。乳臺二,各高二丈七尺。神牆 Ш 陵一行法物,宜依元豐二年慈聖光獻皇后故事。皇堂之制,下深六十九尺,面方二丈五 神宗欽聖憲肅皇后向氏,建中靖國元年正月十三日崩。二月,太常寺言:「大行皇太后

第七十六 禮二十六

制 上 瘅 追 諡 尊爲皇太后,遂上尊諡曰欽成皇后,五月祔葬永裕陵,祔神主於神宗室,皆備禮如故 先是,元祐四年,美人陳氏薨,贈充儀,又贈貴儀。 日欽慈皇后, 祔葬永裕陵, 與欽聖同祔神宗室, 崇寧元年二月,聖瑞皇太妃朱氏薨, 徽宗入繼大統,詔有司議追崇之典,

故事,參酌裁定。」閏四月,上諡曰昭懷皇后。 哲宗皇后劉氏,政和三年二月九日崩。 韶:「崇恩太后合行禮儀,可依欽成皇后及開實 五月,葬永泰陵,祔神主於哲宗廟室。

從之。 十二月二十七日。 靖 和皇后。 徽宗皇后王氏,大觀二年九月二十六日崩。 十月,太史局言:「大行皇后園 高宗復改日 十二月,奉安梓宮于永裕陵之下宮,神主祔別廟。 1 顯恭 諸宗室合祔葬者,並依大行皇 陵斬草用十 后月日時刻。」十一 月二十四 尚書省言:「章穆皇后故事,眞宗服七 日 斥土用十一月十三日 四年十二月,改諡曰惠恭 月,宰臣蔡京等請 葬用 日。

哲宗昭慈聖獻皇后孟氏,紹興元年四月崩。 韶以繼體之重,當承重服。 以遺誥擇近地

鄕 生日忌辰、旦望節序,排辦如天章閣儀。 權 殡, 欑宮方百步,下宮深一丈五尺, 俟息兵歸葬 園陵。 梓取周身, 明器 勿拘舊制,以爲他日遷奉之便。 虞主還州,行祔廟禮(云)。 止用鉛錫。 置都監、巡檢各一員ほり,衛卒百人。 六月,殯于會稽上亭

徽宗顯仁皇后韋氏,紹興二十九年崩,祔于永祐陵欑宮

高宗憲聖慈烈皇后吳氏,慶元三年崩。 時光宗以太上皇承重,寧宗降服齊衰期。 四年

三月甲子,權欑于永思陵。

從葬阜陵,爲合典故。」從之。 同,所以更不遷附。 他諸后,葬在山陵之前,神靈旣安,並不遷祔。 行追册。 御,間有諸后上仙,緣無山陵可袝,是致別葬。 孝宗成肅皇后夏氏,開禧三年崩,殯于永阜陵正北。吏部尚書陸峻言:「伏覩列聖在 其成穆皇后,孝宗登極卽行追册,改殯所爲欑宮,典禮已備,與元德、章懿事體不 竊稽前件典禮,祇緣喪有前後,勢所當然,其於禮意,却無隆殺。今來 若上仙在山陵已卜之後,無有不從葬者。其 惟元德、章懿二后,方其葬時,名位未正,續

志

第七十六

禮

二 十

六

## 寧宗恭聖仁烈皇后楊氏,紹定五年十二月崩,祔葬茂陵。

朝臣一員終獻,攝 [10]。 闕官,以本府曹官。凡祭告及四仲饗,並依此制。 神祝文,並本宮教授撰。河南府給香幣、酒脯、禮物。太祝、奉禮則命永安縣尉、主簿攝,如 置柏子戶五十人。廟三間二廈,神門屋二所,及齋院、神廚、靈星門。 濮安懿王園廟。 治平三年, 韶置園令一人, 以大使臣爲之。募兵二百人, 以奉園爲額。 知園令出納神主。 廟制用一品,夫人任氏墳域,亦稱爲園 奉安神主三獻,命西京差判官一員亞獻, 其告祭濮安懿王及諸

與四時告享,並令嗣濮王主之。 與王合食,而致孝思焉。」禮官奏請,王夫人遷葬給鹵簿全仗,用鼓吹,至國門外減半。 仰承在天之志乎?三夫人可並稱曰『王夫人』,命主司擇歲月遷祔濮園,俾其子孫以咔奉主 無得議焉。今三夫人名位或未正,塋域或異處,有司置而不講,曷足以彰明先帝甚盛之德, 元豐詔曰:「濮安懿王,先帝斟酌典禮,卽園立廟,詔王子孫歲時奉祀,義協恩稱,後世

南 ·渡後,主奉祠事,以嗣濮王爲之;園令一員,以宗室爲之;祠堂主管兼園廟香火官

從之。先是,神主、神貌在廬州,嗣濮王士從乞奉遷於穩便州郡安奉故也。 二月,嗣濮王仲湜言:「被旨迎奉濮安懿王神主至行在,今已至紹興府,欲權就本處奉安。」 員,以武臣爲之。 紹興二年九月,詔每歲給降福建度牒一十道,充祠堂仲饗、忌祭。 五年

今實及三年,令本堂牒紹興府檢計修葺。」從嗣濮王士輵請也。 牖,內闕龕帳,別無供具,望下紹興府置造修奉。」淳熙五年四月詔:「濮安懿王祠堂園廟,自 服無旒冕,並以舊制從事。從之。二十六年二月,嗣濮王士後言:「濮安懿王祠堂,外無門 太常寺令參酌,欲令士会攝初獻,仍差士会子或從子二人攝亞、終獻。其合用牲牢,羊、豕各 紹興府光孝寺,仲享薦祭,其獻官、牲牢、禮料(III)並多簡略。乞令有司討論舊制。」行下禮部、 一;箋、豆各十,設禮料。 十三年五月,知大宗正事、權主奉濮安懿王祠堂士会言:「濮安懿王神貌(三、神主權於 初獻合服八旒冕,亞獻、終獻合服四旒冕,奉禮郎、太祝、太官令

安德軍節度使,充萬壽觀使,嗣秀王,以奉王祀。」 典禮,避秀安僖王名一字。詔恭依,仍置園廟。四月,詔:「皇伯滎陽郡王伯圭除太保,依前 秀安僖王園廟。紹熙元年三月,詔秀王襲封等典禮〔11〕。禮部、太常寺乞依濮安懿王

濮安懿王儀注修定。」並從之。其園廟差御帶霍漢臣同湖州通判一員相度聞奏。八月,霍 漢臣暨通判湖州朱僎言奉詔相度園廟,以圖來上。十月,詔委通判一員,提督修造祠堂,如 工部下文思院製造。 攝亞、終獻,其奉禮郞等,乞湖州差官充攝。行禮合用牲牢羊、豕,湖州排辦,祭器、祭服, 夫人神主,欲乞並依上件典禮。 室中西壁三分之一近南去地四尺開埳室,以石為之,其中可容神主趺匱。今來秀安僖王及 禮部、太常寺言:「濮安懿王園廟制度,廟堂、神門宜並用獸。 每遇仲饗,本府前期牒報湖州排辦。 四仲饗廟,三獻官幷奉禮郎等,係嗣秀王充初獻,本位姪男 所有行禮儀注,乞從太常寺參照 所安木主石焰,于

門,欲令湖州照應建造。」從之。三年正月一日,嗣秀王伯圭奏:「建造秀安僖王園廟,近已 畢工,所有修製神主儀式,令所司檢照典故修製,委官題寫。」詔差權禮部尚書李巘題寫。 二月,伯圭又奏:「秀安僖王祠堂園廟,乞從濮安懿王例,每三年一次,從本所移牒所屬州府 十一月,禮工部、太常寺言:「濮安懿王園廟三間二廈、神門屋二坐、齋院、 神廚、 靈星

檢計修造。」從之。

內常 隨時發哀,如宮中之禮。合赴陪位官並常服、吉帶入麗正門,詣宮幕次,俟時至,常服、黑帶 服至幄,俟時至,易服阜幞頭、白羅衫、黑銀帶、絲鞋,就幄發哀。是日,皇后服素詣宮, 莊文太子喪禮。 乾道三年七月九日, 皇太子薨。 設案幄于太子宮正廳之東。 皇帝自

告,以本宮主管春坊官一員行禮;其餘祭告,以諸司官行禮。差護喪葬事一員,左藏庫出 二萬貫、銀五千兩、絹五千匹。 自發哀至釋服日, 皇帝不視事,權禁行在音樂,仍命諸寺院聲鍾。其小斂、大斂合祭

立

班。

俟發哀畢,易吉服,退。

除 服 人並 並 至葬日服,葬畢而 服 斬 皇后服次麤布蓋首、長衫、裙、帔、絹襯服、白羅鞵。六宮人不從服。 成服日, 布 衰三年。 · 幞頭、 欄衫, 腰繫布帶。 皇帝服期,次麤布幞頭、襴衫、腰絰、絹襯衫、白羅鞵,以日易月,十三日 文武百官成服一日而除。 本宮官僚並服齊衰三日服,臨七日而除,釋衰服後藏其 其文武合赴官及御 史臺、閣門、太常寺引 皇太子妃及本宮 班 祗應 而

等選 觀 到 --八 · 寳林院法堂堪充皇太子欑所。」從之。 十三日,以皇 日 日,詔故皇太子欑所,就安穆皇后欑宮側近擇地。 賜諡 莊文。 閏七月一日,遣攝中書令、尚書右僕射魏梠奉諡册、寶于 太子薨告天地、宗廟 繼而都大主管所言:「太史局官 皇太子靈 社 宮宮

志

第七

+

大

禮

二 十

六

香之禮,如宮中之儀

柩前,百官常服入次,易黑帶,行禮畢,常服赴後殿門外,進名奉慰。 是夕,皇帝詣東宮行燒

室並 讀,讀訖,宰臣再拜,各降階立。 東宮官僚入班廳下,再拜,宰臣 一騎從至葬所。 二日,出葬,宰臣葉顒等詣靈柩前行燒香之禮。 掩壙畢,辭訖,退。 . 升詣香案前,上香、酹茶、奠酒訖, 在位官皆再拜。 是日,百僚進名奉慰 靈 柩 興靈訖,行事官陪位,親王、南班宗室、 進行,文武百僚奉辭于城外,親王、宗 舉册官舉哀册,讀册官跪

太子 院 月,妃及榮國公行禪祭家人禮。」從之。 國公以下行家 令本宮官僚常服陪位,奠酹畢,退。 事梁克家詣太子宮行奠酹禮, 小祥日,乞皇帝前後殿特不視事。其日,先命侍從官 四 年五 月,禮部、太常寺言:「國朝典故,卽無皇太子小祥典禮。 入人禮。 至大祥日,太子妃、榮國公以下及本宮人行禮畢, 如前儀 次慶王、恭王常服赴 明年七月九日大祥,是日,皇帝不視事,差簽書樞 神 員常服詣 坐前奠酹畢,退。 今參酌討論,將來莊文 太子神 焚燒神帛, 坐前 次太子妃幷榮 行奠酹禮, 衰服,間

視殯所于莊文太子欑宮之東, 景獻太子,嘉定十三年八月六日薨。 並依其制建造。 其發哀制服, 九月十日, 並如莊文太子 賜諡景獻, 遺攝中書令、 九日 詔 護 知傴

奉辭 太子 徹,高平郡夫人傅氏可特 差 院 知 事 樞密院 訖 柩 鄭昭先奉諡册、寶于皇太子靈柩前,讀册、讀寶如儀 前 退。 行 事鄭昭先充奠酹官。 禮畢,柩行。其宗室使相、南 其日,皇帝 ·封信國夫人,仍令主奉祭祀 事 十五 百 口 赴後殿門外立 年八月六 班官常服、黑帶 日 一大祥。 班, 並 進名 九月十五 赴 訖, 陪位 奉 班退。 慰。 騎騎 日, 十四年七月二日小祥, 從至葬所,俟掩 至 詔景獻太子几筵已 興 靈 百, 字臣詣皇 , 費畢,

以爲 謁。 祀,進食、薦衣之式。 常 宋初,春秋命宗 上陵 **区之禮**。 開寶 九年,太祖 古者無墓祭,秦、漢以降, 正 五代,諸 卿 幸 朝 西京,過鞏縣,謁安陵奠獻 拜安陵,以太牢 陵遠者,令本 州 奉 始 有 長 洞 其儀。 吏 郭 拜, 乾德三年, 至唐, 近者遣 復有淸明設祭, 太常、宗 始令宮人詣陵上多服,歲 正 卿, 朔望、時節之 或 因 行 過 親

不設 事 按開元禮,春秋二 ,不設燭燎。 一登鉶、牙樂食及太常登 雍 熙 二年,宗正 又先赴永 一仲月,一 一少卿 昌 司 趙安易言:「昨朝 歌外,餘悉如 徒、 陵,後赴安陵,及帝后二位 司 空巡陵,不設牲牢之祀。 大洞。 拜安陵、永昌陵,有 朝拜日,有 不 徧 今請 拜,煩 司像于陵南 司 如 上設酒 **您於禮。**」 宗 廟 薦享, 百 川浦、 步道 事 香, 下 少 東設 有 加 以 司 裁 次,具翦 議日: 未明行 減 除

志

西向 再 除器以備 北上。 先赴安陵,次永昌陵,次孝明、孝惠、懿德、淑德皇后陵。」從之。 洒掃。 設祭器、禮料、酒饌于兆門內。宗正卿以下各就位,再拜,盥手,奠酒,讀祝册, 設宗正卿位于兆外之左,西向; 陵官位於卿之東南, 執事官又於其南,俱

合排 設陵所, 從祝 安陵 發,今望先 小 今旣服 又舊儀,詣寢宮至大次之時,設百官位,奏請行禮。 日,陵令以玉册進御親書,近臣奉出,陵令受之。今請造竹册四副,祝畢焚之。 次,素服 近以 參辭,四度 小駕鹵簿。 景德三年, 又舊儀,前發二日,太尉告太廟。 除,望止 羊豕代太牢。 朝永熙陵,行事 乘馬。檢會今年正月,車駕朝拜明德欑宮,止服素白衣。當時皇帝在大祥之內, 官及皇親、客使分於神道左右,貞觀中並陪列司馬門內。今望準舊儀施行。 一再拜, 一服淡黃袍。 眞宗將朝諸陵,以宰臣王旦爲朝拜諸陵大禮使。太常禮院言:「朝陵故事 唐太宗朝獻陵、宿設黃塵仗,周衞陵寢。 永昌、永熙陵各兩度設拜。 今請備· 及辭,皇帝皆兩 又按貞觀、永徽故事,朝陵皆先親後尊,拜辭訖,出還大次,便進 少牢之祭,設奠、讀册畢,復詣寢宮上 今請依禮徧告六室。」詔特服素白 次再拜,陪位官每陵亦各兩次再 舊儀,逐寢殿上食,備太牢之饌,珍羞 望令先入赴寢殿立班。 今請周設黃塵仗。 珍羞庶 衣, 行事次序如告 貞觀中,皇帝至 品,別行 拜,今請皇帝詣 又唐制:前一 其百官位舊 致奠之 庶

太廟

,餘依所請。

熙陵 記 徳 宮之東序 亦 淮 子 然 諸 范 明德 墳。 德太后 膳 八 几 墳 又詣 年 Ė 莊 其三陵陪葬皇子、皇孫、公主之未 是夜,漏 量設 安陵 戸, 陵 懷 下 〈奠獻 宮。 七 五. 車駕 后 百二十一 位,並 未 陵, 凡上宮用性 別于陵 盡三鼓,帝 文鞏縣,罷鳴鞭及太常奏嚴、金吾傳呼。 **遂**單騎 祝 墳, 版 西南設幄殿, 量設三十位, 從內臣巡 牢 以 乘 一、祝 、馬、却 致祭焉。 册,有 興輦織扇,至安陵,素服 視 祭如 陵闕, 出 辰後,暫詣幄 司 男子、女子共祝 奉事 [閣者,及諸王夫人之蚤亡者,各設位 下 宮。 丽 ; 親奠變、魏、岐、鄲 下 禮 - 宮備: 畢 次 , 更衣,復詣諸 版二; 徧 膳羞 旣至, **詣孝明、孝惠、** 步 內臣 入 昌陵 齋于永安鎮 司 安、安、 執 馬 陵 + 門 事 奉辭。 周 五. 行 六王 孝章 墳 日 奠 百 了; 量 尽獻 行宮 一、懿德 及 语 有司 次 設 禮 諸 恭孝太 十位, 陵 諸 朝 陵 淑

禮, 中 哀 袍 使 慟 就 帝素 徧 幄 大 中 祭 未 服 設 明, 祥符 皇 乘馬 香酒 親 禮畢,復詣 諸 四 、時果、牙槃食奠獻,而 至永安縣, 年 親 墳 正 及 月, 汝 四 祀 州 陵 齋于行宮,夜漏 汾 秦王 奉辭,省視 陰, 墳 經鞏 縣,有 命 几筵,奠獻 大臣 未 盡 司 以 請于訾村 二鼓、詣三陵 香幣 如 初禮 酒 脯 王 一臺設 詣 及 又徧詣 諸 元 屋殿 陵 德 致 諸后 太后 告。 置 陵、諸 明德 駕還 陵神坐, 王 皇 復 墳 后 行 致 陵 皇帝 親 奠。 愛獻, 謁 命 之

拜

無

辭

禮,帝不

忍,

故

復往

仍遣

官祭

\_\_\_

믺

皇親

諸親

是歲 命禮官定 春 秋二仲遣官朝陵儀注,以祭服行事,專差宗正卿一 員朝 拜三陵,別遺

六

添 官二員分拜諸陵。 : 差陵廟行 禮官四員,選朝官、京官宗姓者充 又製長竿檐床二副,置陵表祝版,遣寬衣軍士三十二人與送陵下。

以 觀察使守節言:「寒食節例遣宗室拜陵,而十月令內司賓往,非所以致恭。」乃詔宗室正刺史 開運中,亦命東部侍郎。近年以來,止遣宗正寺官,人輕位卑,實虧舊制。望自今于丞、郎、諸 行 司三品內遣官,闕則差兩省諫、舍以上。所冀仰副追孝之心,以成稽古之美。」景酤初,滄州 [曆二年寒食、十月朔、宗室刺史以上,聽更往朝陵。 上一員 事 ,天寶以後,亦遣公卿巡謁,蓋取朝廷大臣,不必須同國姓。後參用太常、宗正 翰林學士錢惟演言:「春秋朝陵,載于舊式,公卿親往,蓋表至恭。 朝拜。 四年,減柏子戶,安陵、永昌、永熙各留四十戶,永定五十戶,會聖宮十戶。 唐顯慶中,始詔三公 卿。

使廿 拜,惟祭饌不兼設,蓋有 祭。」禮院言:「朝拜儀注,牲牢並如太廟常饗例,諸陵止奠一爵,而安陵奠兩 昭吉 皇献 更造 一諸陵祭器貯別庫。三陵皆置卒五百人,唯定陵以章獻太后故,別置 引定陵例 三年,太常博士李壽朋奏:「帝后諸陵,薦饗皆有時,獨昭憲皇后以合葬安陵,不及 ,請置守陵奉先兩指揮,京西轉運司請減定陵卒半以奉昭陵, 司相承失之。」於是詔安陵昭憲皇后祝版、牲幣、御封香依 指 太廟 韶選募一 揮 同室 昭陵

揮

額五

百人。

陵。 熙寧中,韶文臣大兩省、武臣閤門使以 初 ,永安縣官月朔朝定陵,望朝三陵。 上,經過 韓琦言:「昭陵未有朝日。」乃令縣官朔望 陵下,並許 朝 拜。 又詔:「自今臣僚朝 分朝諸 拜

諸 . 陵,除見任、嘗任執政官許進湯,餘止奠獻、薦新,不特拜。」

保 奏聞。」 資祭告 日 護祖 日詔 薦獻,或曰祭告,或曰致祭,或曰望祭,或曰修奉,悉遣官,不專於行禮 初,故事 表以 仍詔 宗 ::「應永安軍 陵 行 寢。 鄜 ,車駕詣陵,謂之親謁。 延路 几 年六月,詔令禮部給降度牒一 副 祖宗陵寢, 總管 劉光世充省視陵寢使。 可差西京留守及臺臣一員躬親省視, 南渡之後,此禮不舉,故上陵或曰省視,或曰保護, 百道充祭告諸陵禮料,仍令翟興所差來人 叉詔 河南府鎮撫使翟 如有· 興,團結本處義兵, 也。 合修奉去處, 建炎 元年 措置 五 万 或

執 獻,率循此制。 部、太常寺言:「春秋二仲,薦獻諸陵,乞于行在法惠寺設位 師 事 ,顧瞻 紹 半年擇遣使臣 興元年九月, Ш 川,未得 五月, 時省。 起居 兩員,往省諸陵。」詔令樞密院每 韶令戶部支金一百兩付河南府鎭撫使司幹辦公事任直清,充祭告永 郎陳與義言:「陛下 雖欲遣使,道路 不 通, 躬履艱難之運, 聖懷 日 半年 憤。 ,望祭行禮。」從之。 差使臣兩員前去。 三年正月, 近聞道路少通,差易前 駐蹕 東南, 列聖陵邑, 自是每歲薦 日,願詔 遠在 洛 禮

大至,父老驚嘆,以爲中興之祥。」 諸陵薦獻。 于行在設位行禮。今道路旣通,望依舊遣官前詣。」詔令西京留守司候仲秋就便選官前詣 臣 太常丞梁仲敏等言:「春秋二仲,遣宗室遙郡防禦使薦獻諸陵,太常少卿薦獻永祐陵,權宜 .僚前去修奉酒掃。」尋命同判大宗正事士優、兵部侍郞張燾前去河南府祗謁修奉。 九 年正月,上謂輔臣曰:「祖宗陵寢,久淪異域,今金國旣割還故地,便當遣宗室使相與 士優、張燾回言:「諸陵下石澗水,自兵興以來,涸竭幾十五年。 二使到日,水卽 六月,

嘉納之。三十二年六月,詔祖宗陵寢,令本處招討使同本處官吏躬親朝謁,如法修奉,務在 韶有司,異時永固陵凡金玉珍寶盡斥不用,播告天下,咸使聞知。如是,自然可保無虞。」上 委修飾官奏告行禮。」詔令河南府委官如法補飾,不得滅裂。其後兵部侍郎兼史館修撰脹 動,內永安、永昌、永熙陵神臺璺裂,未敢一面擅行補飾。太常寺看詳若行補修,合就差所 等處今已收復,遂委知軍詣諸陵逐位檢視,除永定、永昭、永厚、永裕、永泰陵園廟並無損 嚴潔,以稱孝思之意。 十年三月、禮部言:「池州銅陵縣丞呂和問進宮陵儀制、望付太常寺以備檢照。永安軍

乾道六年八月,韶承信郎劉湛特轉兩官,右迪功郎劉師顏特與右承務郎升擢差遣,秦

世輔特轉一官,升充正將,以湛等歸正結義保護陵寢故也。

後,八陵逈隔,常切痛心。 端平元年正月,京西湖北安撫制置使史嵩之露布以滅金聞。 可令卿、監、郎官以上,詣尚書省恭眡集議。」遂遣太常寺主簿朱揚祖、 今京湖帥臣以圖來上, 恭覽再三, 悲喜交集, 凡在臣子, 二月,御筆:「國家南渡以 **閤門祗候林** 諒 同此

拓二部朝謁八陵。

差宰執一員,前一日赴欑宮泰寧寺宿齋,至日,行朝拜之禮。」 詔同知樞密院事李回行禮。 二年三月,知紹興府張守言:「昭慈獻烈皇后欑宮,近在府界,望許臣以時朝謁。」從之。自 紹 興元年六月,太常寺言:「昭慈獻烈皇太后欑宮在越州會稽縣,合依四孟朝獻禮例,

是守臣皆許朝謁

講, 月檢舉,差官行禮,其新物令逐宮預行關報紹興府排辦。」從之。 。」臣僚又言:「陵廟之祭,月有薦新,著在令典。方今宗廟久已遵奉,惟是永祐陵闕而未 望令有司討論,舉而行之。」太常寺討論:「欲依政和五禮依典故公之, + 七年十一月,殿中侍御史余堯弼言:「望舉行舊制,於春秋二仲遣官詣永祐陵欑宮薦 令兩欑宮遵依每

一十七年六月,詔:「永祐陵及昭慈聖獻皇后欑宮檢察承受,以檢察宮陵所爲名。」三十 志 第 七 + 六 禮 = + 六

如之。 見闕 域。 異。」淳熙元年正 年九月,吏部言:「紹 【少卿。」詔差太常丞錢良臣。 如遇少卿有缺,乞從本寺前期取指揮,差本寺以次官充攝。 月,禮部、太常寺言:「春秋二仲,差太常少卿薦獻永祐陵欑宮,幷周 興府會稽知縣依做陵臺令典故,於階銜內帶銀主管欑宮事務, 自後春秋遇少卿闕,率以爲例。 慶元元年六月,詔:「永阜 所有今年仲春薦獻 量 卽 加優 視陵 日

行香。 赴寺。 臣詣 下州府軍監亦如之。 忌 西上閣 天帖初,始令百官詣閤奉慰。宋循其制,惟宣祖、昭憲皇后爲大忌。前一日不坐,羣 日 如車駕巡幸道遇忌日,皆不進名奉慰。留守自於寺院行香,仍不得在拜表之所。 ,<br />
唐初始著罷樂、<br />
廢務及行香、修齋之文。<br />
其後,<br />
又朔望停朝,<br />
令天下上州皆準式 門奉慰,移班奉慰皇太后,退赴佛寺行香。凡大忌,中書悉集;小忌,差官一員

廟,其日,惠明皇后忌,有司言:「唐開成四年正月二十二日祀先農,與穆宗忌同日;大和七 二年,宣祖忌日,時明憲太后在殯,羣臣止詣閤奉慰而罷行香。乾德二年,禘于太

蜡之祭, 而 年 不作。」其後,宣祖 十二月八 **循避** 日蜡百 蘭忌 而 神,與敬宗忌同日 、昭憲忌日 不作樂, 況僖 詔 準太祖 旭 同廟 韶以近廟忌辰,作樂非便,宜令縣而不作。 、太宗奉翼祖 連室而 在諱 辰, 詎 禮,前 可輒陳金石之奏?伏望依 !一日更不廢務。 觸以 温機縣 農、

足 安王 宜 無 鳳 日 命 閣 忌 <u>\_</u> 無 攸 定故 脖 月 侍 咸 :忌月; 其 依 禁樂,今太常敎坊以正 官 郎 平 春宴 破 事 公肅所奏。 王 中,有司 |方慶奏:『按禮經,有忌 以聞 契丹,詣 若有忌月,即有 及池 將設春宴, 苑,並合舉樂。 史館 闕獻捷, 伏以忌日 檢討 忌時、忌歲, 杜鎬等言:「按晉穆帝納后月,是康帝忌月, 金明池習水戲,開瓊林苑, 軍人入城, 月爲忌月,停郊廟饗宴之音 不 樂, 日 嘗 而 載 無 例有 \*禮經經 益 **心忌月。**』 無 軍 所 據。」當 樂, 忌月徹縣,實無 逐舉樂。 內史王及善以國家忌月,請備 時從訥 縱都 (音),中外 憲宗時,太常博士章公肅 人游賞。 所議。 典故。 土庶 唐武后 帝以是月太宗忌月 禮官荀 咸 況 削 龍 代 宴樂,竊 神功元年,建 訥議:『有忌 鴻儒 而 言: , 不 読 恐乖 · 奏。 論

還京 歌 旅 後 或 景德 舞 B 之大 法 夫諒 元 事 年 鼓 暑 后 北 吹 是 之忌 征 重 晋 凱 1樂,並 日 旋 遠忌是 京 家之私 師, 講 輕,以 振 是日 事 此 , 今大駕 以懿德皇后 而 論 舉樂無 凱 旋, 忌, 詔徹 軍 爽。 容宜 況春秋之義, 肅 鹵 簿、 昔武王 鼓吹。 不以家 伐紂 禮官 在 議曰:「班 事 諒 游 王 闍 中 事 % 師 其 前 振

停 自 進名 元 詔 自 行 德 香 皇 司 今宗 使 后 凡 忌 副 奉慰, 廟忌 翰 日 ·, 舊制 林 日 宰相 樞 ,西京及諸節鎭給錢十千,防禦、團 密龍圖直學士並 樞密使依內諸 樞 密 使各帥百官、 司例,惟 赴焉。 內 進名, 眞宗崩,元 職共進 不 名,節度使、 赴 練州 徳、明 行 香, 七千, 德皇后忌 知 樞 軍事 留後、觀察使 密院 州 日 王欽若 Ήī 在 T, 禪 制 各進 以 以 備 爲

禁樂 位, 禮官 臣 太常 各 請 忌 僚 依 日 五. 章 並 前 禮院言: 日 素食 懿 後, 太后 其後 各禁刑 | 僖祖 復立 禮例 了以歲 孝惠 及文懿皇后 前 三日如天慶節, 月漸 後 孝章 各二 遠 禁刑 日 淑德、 神主 不 示 視 釋杖 旣 章 事 視 酡 懷 以下情輕者, 事 各 章 日 準 惠 \_\_\_ 禮 禁 日 不 屠 温 宰, 成 禁樂各三 諸后 復斷 各三 忌 日 屠宰, 爲 亦請依 日 .禁樂。 日。 小 忌, 章 不視 唐 未幾, 憲明 睿宗 詔 事 應 前 肅 祕 靇。 大 太后 後各 遷 忌 神宗 故 日 忌 三日 事 廢 行 

宰相 令于 旣 中 初, 菛 葬遷主, 員 神 升 相 御 殿 向 殿 跪 分 酌 罷行 爐 立. 獻, 俟宰 設 香。 而 皇帝位 鼅 忌日, 臣 通 至,立 揖。 于 請于永昌院佛殿之東張幄齋薦。」乃韶:「僖祖、 庭下,云 位 又 詔 前 而 大忌 直省官贊 忌 日 日 兩府 不爲假 通揖, 列于 ,殿上; 執政官 于 禮 無 寺院 蚤 據。 出 行 乃命 禮部 香, 左 行 右 香 巡 耄 順 翼祖并后六 使、 臣 祖 班 及 兩 殿 惠 赤 下 明

位忌日咸如之云。」先是,翼祖、簡穆皇后神主奉藏夾室,依禮不忌。 後復詔還本室, 而忌

日亦如舊焉。

跪,搢笏,執爐,俟讀疏畢,執笏俛伏,興,降階復位,又再拜,退。 景靈宮,每等重行異位,並北向東上。禮直官揖班首以下再拜訖,引班首自東階升殿,舍人 躬。三公以下文武百僚俱再拜,俟閤門官執笏、置名紙笏上、入西上閤門訖,退。羣臣奉慰詣 御史一員入就位,次西上閤門、御史臺分引朝參官及諸軍將校,次禮直官引三公以下在西 左右搢笏,行香,宰相、執政官分左右行香訖,執笏俱復位;次引班首升殿詣香案前觅伏, 接引同升, 詣香案前, 搢笏, 上香, 跪奠茶訖, 執笏興, 降階復位, 又再拜; 上閻門南階下,每等重行異位,並北向東上。 政和新儀:羣臣進名奉慰,其日質明,文武朝參官入詣朝堂就次。 知西上閤門官于班前西向立,搢笏,執名紙, 御史臺先引殿中侍 次引班首以下分

服 発行香。」 等以徽宗、欽宗留北,有朔望遙拜之禮,乃言:「凡遇祖宗帝后忌,前一日丼忌日皇帝自 例權停。大祥後次年,於曆日內箋注立忌辰,禁音樂一日。紹興元年二月,太常少卿蘇 紅 . 袍遙拜訖,易服行禮。」從之。 二年八月,詔:「應諸路州、軍見屯軍馬統兵官,每遇國忌 中興之制:忌日,百僚行香,在外州軍亦詣寺院行香,如在以日易月服制之內,並依禮 內先 遲

插。」從之。三十一年六月,禮部侍郎金安節等言:「六月二十八日,欽慈皇后忌辰,係在淵 將校立春日 有以後翼祖皇帝忌及諱、簡穆皇后忌,欲乞依禮不諱、不忌。」詔恭依。 聖皇帝以日易月釋服之外,百官行香,宜如常制。」詔依。三十二年正月,禮部、太常寺言: 「已降旨:欽宗祔廟,翼祖當遷。於正月九日吿遷翼祖皇帝、簡穆皇后神主奉藏于夾室,所 十三年正月, 御史臺言: 「正月十三日, 欽聖憲肅皇后忌, 其日 賜幡 ·勝,遇稱賀等拜表、忌辰奉慰退卽戴。 欲乞候十三日忌辰行香退, 立春。準令,諸臣 刨 一僚及 行 .戴

文武班內班上一員東壁押班,止令西壁散香,今後準此。至是,禮部、太常寺重別指定來 香,宰執致齋不赴,其西壁武臣闕官押班,已降指揮,差使相或太尉、節度使等押班,可令 赴,于東班從上引官一員升殿跪爐行香,以次官一員詣西班行香。」先是,閤門得旨:國忌行 上,故有是命。 **淳熙元年十一月詔:「文武百僚詣景靈宮國忌立班行香,自今如遇宰執俱致齋不及趁** 

侍御史張大經奏:「比來國忌行香日分,合赴官類多託疾在告,以觅夙興拜跪之勞。 乞自今 如遇行香日,有稱疾託故不赴者,從本臺彈奏,乞置典憲。」從之。 少,或以疾病在告,多不趁赴。」詔閤門、御史臺申嚴行下,如有違戾,彈劾聞奏。 四年十月,太常少卿齊慶胄言:「每遇國忌,文臣班列莫敢不肅,唯是武臣一班員數絕 九年十月,

本朝亦有追尊皇后生日道場,幷諸神祠亦有爲生日者。請付禮官詳議,不經之物,一切省 忌,請準式假一日。忌前之夕,聽還私第。」其後有司言:「臣僚忌日恩賜,其間甚有無名者: 如劉繼元、李煜、劉鋹之類,皆身爲降俘,亡沒已久,而尙霑恩賜;及周朝忌日,尙有追薦; 羣臣私忌。 開寶敕文:「應常參官及內殿起居職官等,自今刺史、郎中、將軍以下遇私

#### 校勘記

去。」詔周朝忌日仍舊,餘罷之。

- (1) 百官成服 「官」原作「姓」,據宋會要禮三一之一改。
- (三) 明憲皇太后 原脫「太」字,據宋會要禮三一之二、太常因革禮卷九二補。
- (三五月 原作「五日」,據宋會要禮三一之三四、三七之五四改。
- (晉) 三年 原作「二年」,據本書卷七與宗紀、宋會要禮三一之四二改。
- (三) 景祐三年 ] 是 为 改 。 「景祐」原作「明道」,據本書卷一〇仁宗紀、卷二四二本傳和長編卷一一九、編年綱
- **公** 合徵火相主及中五之數 志 第 -6 + 六 校 枞 53 按宋會要禮三二之三四、三七之六三及又禮三二之二四均作「合徵火 二八九三

相 生及中五之數」; 通考卷一二六汪禮考作「以應生火中五十之數」。 疑「相主」爲「相生」之誤。

(F) 次翼祖 室」,宋會要亦脫「太宗」二字。 會要禮三二之四三、又禮三二之三〇均作「次翼祖、宣祖 宣 祖太祖太祖后 按長編卷三〇二作「次翼祖室,次宣祖 、太加室」。 室, 次太祖室, 疑此處「太祖后」當作「太宗 次太宗室」; 决

**3** 置都監巡檢各 員 原脫「各」字,據繁年要錄卷四五、朝野雜記甲集卷二昭慈永佑顯仁永思永

阜永崇六瓚宮條

補

(元) 虞主還州行祔廟 按 建 炎二年,宋遷太廟於溫州,到 禮 按緊年要錄卷四六、 紹興 十三 年始還臨安。 通考卷一二六正禮考都說是在溫州行耐廟之禮。 此 處 只說「還州」,「州」上疑脫「溫」字。 叉

8 命西京差判 官一 員亞獻朝 臣一 員終獻 掘 按宋會要禮 四〇之二、四〇之九都作「內亞獻命西京

差通判一員,終獻差朝臣一員攝」。

(11) 神貌 原作「祠貌」,據前文及宋會要禮四〇之一〇改。

 $\cong$ 詔 禮 秀 料 王襲封 原 作 等典 「料禮」, 禮 據下文及宋會要禮 按宋會要禮四〇之一三作 四〇之一 詔 一乙正。 秀王襲封等典禮, 令 禮 部 、 太常寺討論聞

U 奏 太牢奉祠 此 處 無 合禮 奉」 部」以下文字,當有脫誤。 原作「春」, 據宋會要禮三九之三、通考卷一二六王禮考改。

公 欲依政和五禮依與故 按宋會要禮三七之四一作「欲依政和五禮新儀典考」,疑下「依」字行。

글 停郊廟饗宴之音 「晉」原作「昔」,據宋會要禮四二之三改。

<del>중</del> 僖祖翼祖幷后六位忌日咸如之 原脫「后」字,據珠繪要禮四二之一二、長編卷三五一補。

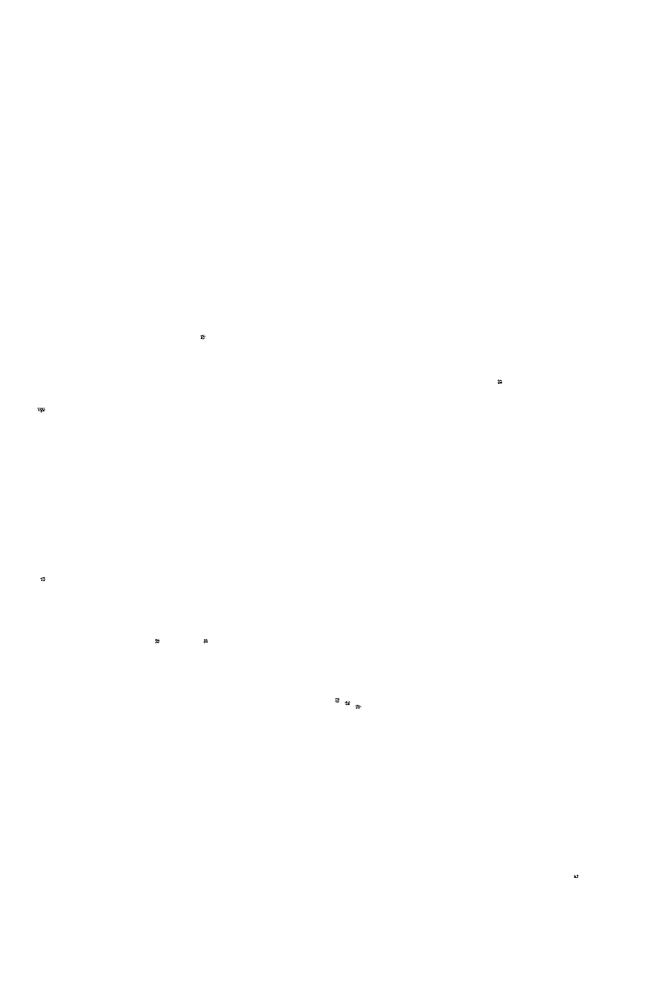

## 宋史卷一百二十四

#### 志第七十七

禮二十七凶禮三

# 外國喪禮及入弔儀 諸臣喪葬等儀

傳宣: 謝 太常卿奏請,即向其國而哭之,五舉音 面 一撫問,即出 天顏,引當殿,喝「拜」,兩拜,奏聖躬萬福。 凡外國喪,告哀使至,有司擇日設次於內東門之北隅, 班致詞訖,歸位。 又喝「拜」,兩拜,隨拜萬歲。 活 止。 皇帝未釋素服,人使朝見,不宣 又喝「拜」,兩拜,隨拜萬歲。 命官攝太常卿及博士贊禮。 喝「祗侯」,退。 或增賜茶藥及 班,不舞蹈 不不 俟

禮 舉哀 成服,禮官詳定儀注以聞。 志 第 七 + 七 禮 二 十 七 其日,皇帝常服乘輿詣幕殿,俟時釋常服, 二八九七 服素服,白

大中祥符二年十二月,北朝皇太后凶訃,遣使來告哀。

韶遣官还之,廢朝七日,擇

日

黑銀帶、 文武 (百僚進名奉慰,退幕殿。 素紗軟脚幞頭。 太常卿跪,奏請皇帝爲北朝皇太后凶計至掛服,又奏請五舉 仍遣使祭奠弔慰。

衰服 引 俛伏,興,歸位。 使、副已下詣位,北向再拜。 、絰、杖成服訖,禮直官再引各依位北向,舉哭盡哀。班首少前,去杖,跪,奠酒訖,執杖, 三年正月,契丹賀正使爲本國皇太后成服,所司設幕次、香、酒及衰服、絰、杖等,禮直官 焚紙馬,皆舉哭,再拜畢,各還次,服吉服,歸驛。 班首詣前,執盞跪奠,倪伏,興,歸位, 皆再拜。 俟使已下俱

禮直 朝見訖、赴崇政殿門幕次祗候、朝見皇太后訖、出。 下,行至右昇龍北偏門,入朝堂西偏門,至文德殿門上奉書。 **令** 問門使 耶律乞石 入文德殿西偏 官退。 天聖九年(己六月,契丹使來告哀。 至,帝與皇太后發哀苑中,使者自驛赴左掖門入,至左昇龍門下馬,入北偏門階 員跪受承進, 宰臣、樞密使已下待制已上, 並就都亭驛吊慰。 使者入西上閤門殿後偏門,入宣祐 門階下,行至西上閣門外階下,面北跪,進書。 禮官詳定:北朝凶計, 西偏門,行赴內東門柱廊中間,過幕次祗候, 三日,近臣慰乞石于驛 **閤門使跪受承進。** 太常博士二員與禮直官贊引 宜於西上閣門引來使奉書, 七月一日,使者 太常博士、

Ħı, 聖躬萬福。」朝僻日,即云:「皇帝傳語北朝姪皇帝,嬸太皇太后上僊,遠勞人使訃告。春 嘉祐三年正月,契丹告國母哀。使人到闕入見,皇帝問云:「卿離北 朝日,姪皇帝悲苦之

善保聖躬。」中書、 樞密以下待制已上,赴驛弔慰云:「竊審北朝太皇太后上僊,伏惟悲

苦。一五月,獻遺留物。

其日 羅 哀,又奏請十五舉音,又奏請可止。文武百僚進名奉慰。 大袖、 起,又兩拜,隨 兩班見。 ,乘興至幕殿,服素服。 明道元年十一月二十四日敕:夏王趙德明薨,特輟朝三日,令司天監定舉哀掛服日辰。 白白 羅大帶,舉哀如皇帝儀。其遣使致祭弔慰,如契丹。 先首領見,兩拜後,班首奏聖躬萬福。 拜萬歲。 喝「各祗候」,退。 太常博士引太常卿當御坐前跪,奏請皇帝爲夏王趙德明薨舉 從人儀同。 又兩拜,隨拜萬歲。 告哀使、副已下朝見, 首領幷從 是日,皇太后至幕殿,釋常服,自 喝賜例物酒食,跪

察使 學士 上閣 門入, 為延 工部 其入弔奠之儀。乾興元年,眞宗之喪,契丹遣殿前都點檢崇義軍節度使耶律三隱、翰林 所 司 休 侍 預 陳禮物於 於滋福殿設 充 郎 皇 知 一太后弔慰使、副,右金吾衞上將軍耶 制誥馬貽謀充大行皇帝祭奠使、副,左林牙左金吾衞上將軍蕭 庭。 大行皇帝 中書、 門下、樞密院並立於殿下,再拜訖,升殿,分東西立。禮直官 神御坐, 又於稍 東設 律寧、引 御 ·坐。 進使姚居信充皇帝弔慰使、副。 祭奠弔慰使、副 並 日 素服 新利 由西 州 觀

志

晉,

-L

+

七

禮

二 十

七

殿 慰 升 居 上 稍 使、副 進 殿 畢 舉哭,左右皆哭。 東 門含人贊引 引升 返進書訖! 問問 ,升殿侍立。 Ϋ́ 聖候 滽 殿西階,詣 俟皇太后 日 I,賜三 書 新等復詣 畢 耶 ٠, 律 隱等襲衣、冠帶、器幣、鞍馬,隨行舍利、牙校等衣服、銀帶、器幣有 舍人引 賜銀器、衣著 升坐,中書、樞密院起居畢,簾外侍 神 弔慰: 隐等詣 御坐前上香、奠茶酒。 承 ,明殿,俟皇太后升坐,中書、 使、副 **弔慰祭奠使、副** 神御坐前階下,俟殿上簾捲, 蕭 有差。 日新 等升殿進書訖, 仍就客省賜三 朝見。 貽謀 皇帝舉哭,左右皆哭。 跪讀祭文畢,降階,復位,又舉哭,再拜 樞密院 一隱等茶酒, 降坐。 Ϋ́, 使、副 舍人引弔慰祭奠使、副 侍立 俟皇帝升坐, 等並舉哭,殿上皆哭。 如 又令樞 儀。 **弔慰使、副** 密副 舍人引蕭 中書、 使張 樞 朝見。 上 日 耶 密院 遜 新 差。 律 別 等 寧等 再拜 鳣 升 殿 弔 起

隱等件 宴於都 亭驛

殿, 書幣 命坐 入,後弔慰使見殿門外。 英宗卽位 賜茶 故 契丹使來賀乾元節, 事 賜酒 五 行 ,自是,終諒闇,皆賜 契丹祭奠使見于皇儀殿 命先進書奠梓宮, 茶 東 廂,羣臣慰于門外。 見于東階。 放夏國使人見,客省以 使人辭于紫宸

神宗 之喪 夏國 陳慰使 T 努嵬 名謨鐸、副使呂則 陳聿精等進慰表于皇儀門外, 退赴紫

定殿門 賜帛 有 差

元帖初,高麗入貢,有太皇太后表及進奉物。 樞密院請奠故事,惟答以皇帝回諭敕書。

已而宣仁聖烈太后崩,禮部、太常、閤門同詳定:高麗奉慰使人於小祥前後到闕,令於紫宸

殿門見,客省受表以進,賜器物、酒饌,退,並常服、黑帶,不佩魚。候見罷,純吉服。

殿上下皆哭。使、副俱降,歸位立,又再拜訖,退。 外,陳設行事並如先朝舊儀。 哭止。使、副詣神坐前一拜,上香、奠茶、三奠酒畢,拜,興,讀祭文官跪讀祭文,一拜,興, 筵殿上。 淳熙十四年,金國弔祭使到闕,惟皇帝先詣梓宮行燒香禮,及使入門祭訖,皆就幄舉哭 宰執升殿分東西立,侍從官於殿下西面立。 其奉辭日,有司亦先設神御坐及設香案、茶酒、果食盤臺於几 使、副入門,殿上下皆哭,使、副升殿。

第,有至三四者;其宮邸在禁中,多不時而往;惟宰相、使相、駙馬都尉疾亟,幸其第,或賜 諸臣之喪。國制:諸王、公主、宗室將軍以上有疾,皆乘興臨問;如小疾在家,或幸其

勞加禮焉

幸其第,加賜賚。 疾,帝再往視,賜銀器、絹甚厚。太平興國中,鎭寧軍節度楊信久病瘖,忽能言,帝異之,遽 建隆元年七月,宰相范質有疾,太祖親幸其第,賜黃金、銀、絹有差。開寳二年,趙普有 大中祥符三年三月,鎭安軍節度使、駙馬都尉石保吉疾亟,帝將臨視之,

志

| 景 第 視 疾 , 賜 白 金 千 兩 、 衣 著 千 匹 、 名 藥

其日 大忌 、宰相 言於禮非便,遂遣內侍以諭保吉, 明日始臨省焉。 六月,幸翰林侍講學士邢

一奩。

兩 匹, 熙寧七年十二月,詔頒新式,凡臨幸問疾者賜銀、絹,宰臣及樞密使帶使相者二千五 樞密使、使相二千兩匹,知 樞密院事、參 知 政事、樞密副 使、同知 福密院事一千五 百

... 内 白

駙 匹, 馬 簽 都尉 書 桐密院 任使相以下者二千五百兩匹,任節度觀察留後以下者一千五百兩匹,並入內內侍 事、同簽書樞密院事 ,、宣徽使七百 五 + 兩 匹, 殿前 都指揮使一千五 百兩

省取賜。

中祥 品品 奠酹 秩 實 符 車 及發 定 駕 無 元 二年, 年,殿 臨奠。 此 引 禮 前都 乘輿或再往。 陛下 太常新禮: 虞候 言 敦序 端 外族,先朝亦嘗臨杜審 宰相、樞密、宣徽使、 州 咸平二年,工 防禦使李繼和 部 0卒; 侍 郎、樞 參知政事、樞密副使、 眞宗 瓊之喪, 將臨 密 副 於禮無嫌。」 使楊礪 臨奠臣僚、 其 喪, 以問 卒, 一帝然之,卽 宗戚 卽 字臣 駙馬都 日 冒 之家, 對 雨 尉 曰:「繼 臨其 悲, 日 皆卽 幸其第。 皆臨 喪。 時出 和以

皇慈, 幸, 道路 康 而 舉動貴合乎經禮。 不 ·戒,羽衞 右正 不 全, 從官 知制誥 臣竊詳通禮舊儀,蓋俟喪家成服,然後臨奠, 奔馳, 吳育奏「臣竊 衆目 驚異。 見車 萬 乘 駕包 法 駕 有 豈愼重之意 乎? 於事不迫, 雖 ·震悼· 在. 方 禮亦 切

備,奏請車駕出幸; 若奏訃在交未後,即次日臨奠。 中,警蹕羽儀,備之有素。」事下禮官議:「遭喪之家,有出殯日乃成服者,恐至時難行臨奠。 É 請自今聖駕臨奠臣僚、宗戚之家,若奏訃在交未前,卽傳宣閤門,只於當日令所屬侯儀衞 臣愚欲乞今後車駕如有臨奠去處,乞俟本家旣斂成服,然後出幸,則恩意容典,詳而得 庶使羽衛整肅,於事爲宜。」詔 l1] (0

皇帝退,止哭。從官進名奉慰。皇帝改常服還內。 喪主內外再拜。皇帝哭,十五舉音,喪主內外皆哭。 第, 贊禮者引喪主哭於大門內, 望見乘輿, 止哭, 再拜, 立於庭。皇帝至幕殿, 改素服就臨, 其儀:乘興自內出,千牛將軍四人執戈,一人執桃,一人執茢,前導。 車駕將至所幸之 皇帝詣祭所三奠酒,喪主已下再拜。

臨 皇太子臨弔三師、三少則錫衰,宮臣四品已上總衰,五品已下疑衰。 處變服素服。天聖喪葬令:皇帝臨臣之喪,一品服錫衰,三品已上總衰,四品已下疑衰。 **强禮著:皇帝臨諸王、妃、主、外祖父母、皇后父母、宗戚、貴臣等喪,出宮服常服,至所通禮著:皇帝臨諸王、妃、主、外祖父母、皇后父母、宗戚、貴臣等喪,出宮服常服,至所** 

以翰林學士已下爲監護葬事,以內侍都知已下爲同監護葬事。 喪,輟視朝一日,不舉哀掛服。 輟朝之制。 禮院例册:文武官一品、二品喪,輟視朝二日,於便殿舉哀掛服。 然其車駕臨問丼特輟朝日數,各繫聖恩。一品、二品喪皆 葬日輟視朝 日 ,皆取旨後 文武官三

志

乞以 詔 禮之情 略輕而 可。 聞哀之明日輟朝,其假日便以充數,仍爲永例。 慶曆 爲重,更不行輟朝之禮。』臣今看詳公亮所奏,誠於輟朝之間適宜順變。 有所未盡,欲乞除人使見辭、春秋二宴合當舉樂,即於次日輟朝,餘乞依公亮所奏。 五年四月, 禮院奏:「準度支員外郎、集賢校理知院曾公亮奏: 『朝廷行輟朝禮, 如值其日前殿須坐,則禮有重輕,自 然慮君 臣恩 並 可

朝, 品者,亦有特輟焉。 日 特輟 太平 其後鄧王錢俶、太師趙普、右僕射李沆薨,皆一品,合輟二日,詔並 興國六年,守司空兼門下侍郎平章事薛居正薨,準禮,一品喪合輟二日,詔特輟三 日。 太平興國九年,右諫議大夫、參知政事李穆卒,準禮,諫議大夫不合輟 业特輟五 日。 一品、三

臺官言:「卿、監職任疎遠,恩禮不稱。」自後遂不輟朝 以皇帝朝拜諸陵, 開寶二年三,羅彦瓌、魏仁浦薨,以郊祀及軍事不輟朝。 吉凶難於相干, 更不輟朝。 康定元年,光祿卿鄭立卒,禮官舉故事 景德四年,同平章事王顯薨, | 輟朝

乞自今月二日爲始,輟朝至六日止,其二日、三日並不視事。」從之。 孝宗乾道三年四月一日,太常寺言:「皇伯母秀王夫人薨, 輟朝五日, 內二日不視事。

預 設 舉 爲 服 某官薨舉哀,又請 所 掛 素 幕殿 服 周 尙含設 白 羅 以 衫、黑銀 簾 次於廣德殿或講武殿 舉哭, 帷, 色用 腰帶、素紗 十五 青 舉音, 其 軟軟 叉 日 脚 〉奏請 人幞頭。 大 皇帝常服 ,明殿, 미 11-太常博 其後皆於後苑玉地 乘 中書、記 、興詣 ·士引太常卿 幕殿 門下、文武 侍 當 臣 百官進名於崇政 奏 御 清 前 坐 前 降 興, 跪 日 奏 俟 所 店

裁 德 自 范 建 年 聖 隆 恩。 儿 车 李沆 詔 , 特 Ш 薨 擇 南 日 東 禮官言:「 皋 道 哀 節度使 自後 舉哀品 京 字写 容 延 秩, 一 釗 卒, 皆用 雖 載 太祖 禮 此 典, 素服發哀 伏 緣 國 朝 其後趙普薨, 惟趙普、曹彬 曾行 太宗亦 兹禮, 如之。

殿

門

外

奉

慰。

皇

帝

釋素服,服常服

乘

興還

內。

麻 月之制,今爲乳 眞宗 按喪葬令 乳 母 秦 母發 皇帝爲 國 延 哀 壽 一,合於 緦 保 聖 禮 舉哀 夫 人卒, 典。」從之。 止。 以 秦國 太宗 大人 喪始 八保傅聖. 期,疑 舉哀 躬 宜 禮官言: 備 哀榮。 通禮 况太宗 皇帝 之喪已 爲 乳 一終易 母

緦

諸 右 典 禮 王 皆 門 舊章 鄭 或 衞 不 ·, 以 大 制 長 將 服 公主薨, 輕 情 軍 包 德 重 所 鈞 一,酌情 未 禮官言 卒 恋。 ', 以 順 皇帝 降 至 變, 期 禮當 當 服 恭謁陵寢,罷舉哀成服。 遣 大功,擇 諸 厭 降, 王 就 日 望 其第 成 不 服 成 成 服 服, 緣 居大行 及令 皇 天禧元年, 親 皇 諸 皇太后 親, 后 臨 亦 奠, 太 不 大 尉 祥之內,衰 餘 制 王 服。 如 日薨 所 帝 請。 時 服 1:「宗室 李 皇 未除, 秋 從 弟

志

第

七

可

享明堂,其日發哀,眞宗疑之。 禮官言:「祠事在質明之前,成服於旣祠之後,於禮無嫌。」詔

寧十年,永國公薨,係無服之殤,詔特舉哀成服 康定二年,皇子壽國公町薨,年二歲,禮官言:「已有爵命,宜同成人。」遂發哀成服。 熙

爲 於劉光世、張俊、秦檜之喪,皆爲臨奠,然設幄舉哀成服之禮,未之行也。 <u>元祐元年,王安石薨,在神宗大祥之内;司馬光薨,亦在</u>諒誾中,皆不舉哀成服。 高宗

掩壙畢,皇后詣墳奠慰,再拜,釋服還宮。 母: 哀 穆 禮 后 太后 計 給假。」其後,太后嫡母韓國太夫人薨,亦用此制焉。 成 皇伯母秀王夫人薨,設幕殿後苑壬地,舉哀成服,復舉行焉。 例 服 儹 了皇后合出就故彰德軍節度使王饒第發哀成服,文武百僚詣其第進名奉慰。」從之。 皇太后、皇后爲本族之喪。孝明皇后姊太原郡君王氏卒,中書門下據太常禮院狀三準 巡之文; 所, 母楚國太夫人吳氏薨, 太常禮院言:「皇帝爲外祖母本服小功, 俟時詣 义緣近儀,大功以上方成服,今請皇太后擇日就本宮掛服, 雍王以下 成服所改服總。 尙儀 奏: 請詣靈 外命婦進牋奉慰如儀。 柩發哭奠酒,退, 章獻 明肅 皇后 改葬父母 詳開寶通禮,卽有舉 六宮內人立班奉慰。 孝宗乾道三年,始 , 前 爲 日,皇 外祖 章

司 '告備,六樂在庭,睿聖至仁,聞哀而罷,是以顯君父愛慈之道,勵臣子忠孝之心。 伏請宣 知 政 輟 (事竇偁卒,明日,皇帝親幸其第,臨喪慟哭,設奠還宮,卽令罷宴。 有司奏:「伏以百 太平 ·興國七年十月,中書言:「今月七日乾明節,選定二十二日大宴。」二十日,

付

, 史館, 傳錄美實。」 詔可。

家國 在苫塊,欲乞罷春宴聲樂,以表聖人憂恤大臣之意。」詔下,丼春宴寢罷。 均 天禧 同。 嘉祐六年三月五 二年九月十一日,宴近臣于長春殿,餞河陽三城節度使張旻赴任,以王旦在殯,不 元首股肱,相濟成體。 日,宰臣富丽母秦國太夫人薨,十七日春宴,禮院上言:「君臣父子, 貴賤雖異, 哀樂則同。 一人向隅,满堂嗟戚。 今宰臣新

殤子 萬 職 內侍省以 事. 至 及 膊贈。 Ŧi. 內職、軍校丼執事禁近者亡歿,及父母、近親喪, 女出 萬 ,又賜羊酒 舊例取旨。 適者,各有常數。 凡近臣及帶職事官薨,非詔葬者, 有差,其優者仍給米麥香燭。 其嘗踐 兩府或任近侍者, 其特恩加賜者,各以 如有喪計及遷葬,皆賜賻贈,鴻臚 多增其數,絹自五 輕重爲 自中書、樞密而 皆有贈賜。 隆殺焉 百 下至兩省五 宗室期、功、祖免,乳母、 匹至五 十匹, 品、三司三館 錢 寺與入內 自 五

建隆元年十月,詔:「有死于矢石者,人給絹三匹,仍復其家三年,長吏存撫之。」慶曆二

副

都

頭

五.

萬。」

年,詔 :「陣亡軍 校無子孫 者,賜其家錢,指揮使七萬,副指揮使六萬,軍使、都頭、 副 兵馬使、

以上,武臣元係諸司使以上,分司、致仕身亡者,其賻贈並依見任官三分中給二,限 文,餘支本色; 酒 疾或澆奠支賜或敕葬者,更不支賻贈。 經 臣 職 各該 所 問 米麵各一十。 疾 在官司 熙寧七年,參酌舊制著爲新 |或澆奠已賜不願敕葬者,丼宗室不經澆奠支賜,雖不係敕葬,並支賻贈。 賻贈者,從多給,差遣、權丼同,權發遣並與正同。 '投狀,召命官保關申,限外不給。 待制、觀察使以上更不召保。 在外,米支白秫米,麵每石支小麥五斗,酒支細色,餘依 諸支賜孝贈:在京,羊每口 式:諸臣 前兩府如澆奠只支賻贈,仍加絹一百、布一百、羊 .喪,兩人以上各該支賜孝贈,只就數多者給 1.支錢一貫,以折第二等絹充,每匹折錢一貫三百 諸兩府、使相、宣徽使其前 (價錢。 諸文臣卿監 餘但經問 自 ; 官 H 任: 內 宰 與

行 元 豐 李 ·錢百 Ŧı. 年,詔:「鄜延路沒於王事、有家屬見今在本路欲 千,小使臣 五 十千,差使、殿侍三十千,其餘比類 歸鄉者給賻外,其大使臣以上 支給

賜 申 銀 請 五. 於 紹 百 紹 興二 兩,餘三百兩,職司已上取旨。 興 條 + 內添 六年 注目 ·,詔:「今後命官實因 限指揮 一,更不 施 一幹辨 行。 初,紹興二年五月,吏部侍郎李光申明立定折跌骨 一舊法 公事 非理 邂 逅非理 致 死 者,謂 致死者,並遵依舊法。 焚溺 墜壓之類 通 所有 华川 李光 以

多是 <u>I</u>1. 十餘日,三十日內身亡之人,並支前項銀數。 因 他 病身故之人,子孫規圖賞給,計會所屬,旋作差出名目, 至是,戶部侍郎宋貺言:「自立定日限,後來 陳乞保奏, 誠爲欺罔。」故

有

是命

棺 六品 六四、 尺,五 用 布 밆 網 東帛深青三、纁 槨 魌 已上 幘、 施 皆 襈 頭 挽歌八人; 詔 布 品已上八尺,六品已上(图)七尺,皆書某官封姓之柩。 六 翣, ()兩廂 不 無 葬 深衣 得 諸纛 旒 雕 禮院 蘇 挽 畫 ; 鏤彩 五. 挽歌,白 歌六行三十六人; 龍,廳竿諸 庶 七品、八品挽歌六人; · 例册: 諸一品、 二品喪, 敕備本品鹵簿送葬者,以少牢贈祭於都城外,加壁, 믺 人鼈 畫、施方 已上,其竿長九尺; 諸 重:一品柱鬲六,五品已上四,六品已下二。 練 甲車 · 慎、白 末 牖 垂六旒蘇; 檻 無뼪、襈、畫飾。 一,棺 練構 四品二引、二披、四鐸、四霎, 內不 衣,皆 六品、 七品 得藏 已下,五 執 鐸、綍、 已上油 金寶珠玉 九 諸引、披、鐸、翣、挽 品品 尺已上。 謂 並 憾、 施襈, 非升朝者。 鞵 被。 諸 諸 葬 諸 挽 兩廂畫雲氣, 輌車:三品已上油憶、朱絲絡 挽 不得以 DL 歌 歌 디디 歌三品已上 四 已上 諸銘 人。 者四行 石 爲棺 用 其持 旌"三品已上 方相 十六人; IE. 槨 引 JU [][ 及 披 七品已上 引 旒 石室,其 者,皆 蕬 五 几 長 九 九

又 按 志 (會要 第 نا--1-勳戚 -6 大 醴 臣薨卒,多命詔葬,遣中使監護, + -6 官給其費, 以表一時之恩。 二九〇九 凡凶儀

前 上 皆有買 加 E 挽歌十六。 石 對 人二人。 道 靈柩,及至墳所下事時,皆設敕祭,監葬官行禮。 、方相 入墳有當壙、當野、祖 引 其 、明器、牀帳、衣興、結綵牀皆不定 魂車,香 、蓋、紙錢、 思、祖明、地軸、十二時神、誌石、劵石、鐵劵各一。 鵝毛、影輿, 數。 錦繡虛 墳所 熙寧初,又著新式,頒于有 車, 了有石羊虎、望柱各二,三品以 大興,銘 旌; 儀棺 幕 口 殯

寺、少 興各 六人,偏扇、方扇各十六、行鄣三、坐鄣二,白銅飾犢車駕牛馭人四,從人十六, 漆 誌 蚊 順 仍 丈八 廚 元 惠 石 詔 乾德 其儀 車各 禮官 扇 帳 年 府 じ、暖 儿 葬 監 遺 故 「議定吉凶儀仗禮例以聞。 三年六月至,中書令、秦國公孟昶薨,其母李氏繼亡,命鴻臚卿范禹偁監 帳 明器 渚 Á ; 白 一樞密使楊邪、侍衞使史弘肇、三司 (各一,轜車一,挽歌三十六人;拂一、纛一、翣六、輴車、魂車 司 第 方相 紙 寺革 九十事 依 導 帳、 禮 5 氏、鵝毛 慰 輅,兵部本 供 出 ,石作· 應。 宅、 城 象生 纛、銘 眉 又 六事,音身隊二十人,當 楚王 遠 da 什物、行 近 旌 鹵 母 各 簿儀 一、香 太常禮院言:「檢詳故事,晉天福 依子 還。 幕, 興、影興、蓋 仗, 官 鮂 **丼誌** 太常 玉 使王章例、並 一、纁 文、挽 寺本 例 與、錢興、五 壙 準 歌 气當 ·令文, 鼓 赠祭 詞、 野、祖 吹儀 用一品禮。 啓攢啓奠 少牢 外命 仗, 穀 明、祖 《興、酒 禮 殿 婦一 十二年葬故魏王 料, 中 配 思、地軸、十二 墓方圓 省 醢 口口口口 文, 亦請 一、儀槨 繖 興、 侍近 並 、衣物 九 下 車、 請 夾車、 光 曲 1 下有 禄 買道 步 護 興、庖 法 時 喪事 太太 從車 嵜 周 司 府 性 朱 修 衣

六、織 排 列。 一、大扇 詔 並令排列祗應,仍俟導引至城外,分半導至西京墳下及葬, 一、團扇二、戟六十。 伏緣久不施用,如特賜施行,即合於孟昶吉凶仗內相 命供奉官周貽慶押

議軍士二指揮防護至洛陽。又賜子玄喆墳莊一區。

護國 楊存中薨,孝宗令諸寺院聲鐘,仍賜水銀、龍腦以斂。 務從優厚。」仍賜七梁(云)額花冠貂蟬籠巾朝服一 行 年,崇信軍節度使、華陰郡王宗旦薨,聽以 用者罪之。 問實 軍節度使、駙馬都尉王承衍葬,鹵簿、鼓吹備而 四年,建武軍節度使何繼筠卒,詔遣中使護葬, 紹興二十四年,太師清河郡王張俊葬,上曰:「張俊極宣力,與他將不同,恩數 旌節、牌印 襲、水銀二百兩、龍腦一百五十兩。 不作,以在太宗大祥忌禁內也。 菲。 尋又詔··不卽隨葬者徒二年, 仍賜寶劍、甲胄同葬。 咸平元 元豐五 其後, 因 而

歲以 沿襲故常,過取饋遺,故私家之費,往往倍於公上。 窀穸之具,皆給於縣官,又擇近臣專董其事,所以深致其哀榮而盡其送終之禮。 太常禮院詳定,令布裁定以聞 一來,不復循守,其取之者不啻十倍於著令。乞取舊例裁定酌中之數,以爲永式。」詔令 中,又著之編敕,令使臣所受無過五百,朝臣無過三百,有違之者,御史奏劾。伏見比 熙寧新式:先是,知制誥曾布言:「竊以朝廷親睦九族,故於死喪之際, 祥符中, 思其無節, 嘗詔有司定其數 臨中 膊恤, 近世使臣 至於

檢察。 葬之。 而有是詔。 請自今兩宅遇有尊屬之喪,不以官品爲限而 之。」初,龍圖閣直學士向傳式言:「故事,皇親係節度使以上方許承凶營葬, 嘉 尚有不葬父母,即未得與關升磨勘。 自慶曆八年後,積十二年未葬者幾四百餘喪,官司難於卒辦,致濮王薨百日不 祐 七 年, 元祐中,又詔御史臺:「臣僚父母無故十年不葬,即依條彈奏,及令吏部候限滿 韶大宗正:「自今皇親之喪,五年以上未葬者,不以有無尊親新喪,並擇 如失檢察,亦許彈奏。」 [葬之。」下判大宗正司、太常禮儀院、司天監議, 其卑幼喪皆隨 ·及葬。 日 狮

主人拜送之。 於犢車,各備鹵簿,至主人之門降車。使者稱:「有制。」主人降階稽顙,內外皆哭。讀册訖, 追 封册命。 (通禮:策贈貴臣,守宮於主人大門外設使、副位,使人公服從朝堂受策, 載

孟. 贈太尉, 國朝之制:有於私第册之者,有於本道册之者。私第册之者,乾德三年,正衙命使册赠 端拱元年,故守太師、尚書令、鄧王錢俶特追封秦王是也。其儀與通禮大略相類

不復錄

所司即考功錄牒,以未葬前賜其家。省官有異議者,聽具議聞。蘊德丘園,聲實明著,雖無 定,博士撰議,考功審覆,判都省集合省官參議,具上中書門下宰臣判準,始錄奏聞。 王公及職事官三品以上薨,贈官同。 本家錄行狀上尚書省,考功移太常禮院議 敕付

官督,亦奏賜諡曰「先生」。

惡諡 人,望令史館編錄行狀,送禮官定諡付館,修入國史。」詔:「今後並令禮官取行狀定諡,送考 皆以功行上下,各賜諡法。近朝以來,遂成闕典。 功詳覆,關送史館,永爲定式。」 十七字爲三十字。其沈約、賀琛續廣諡盡廢。後以直史館胡旦言:「舊制,文武官臣僚 太平興國八年,詔增周公諡法五十五字,美諡七十一字爲一百字,平諡七字爲二十字, 建隆以後,臣僚三品以上合賜諡者百餘

沮勸 爲 刊之典,蓋以彰善癉惡,激濁揚淸,使其身沒之後,是非較然,用爲勸懲。今若任其遷避,則 共家自知父祖別無善政,慮定諡之際,斥其繆戾,皆不請諡。竊惟諡法自周公以來,垂爲不 恶者肆 六典:太常博士掌王公以下擬諡,皆跡其功德爲之褒貶。近者臣僚薨卒,雖官該擬諡, 直集賢院王皞言:「諡者,行之表也。善行有善諡,惡行有惡諡,蓋聞諡知行,以爲勸 若 志 須 行狀申乞方行擬諡,考諸方册,別無明證。 而不悛。 乞自今後不必候其請諡,並令有司舉行,如此,則隱慝無行之人,有所 惟衞公叔文子卒,其子戍請諡。 臣

志

第

-1

十七七

禮

二 十

謂 史掌 春 秋之時 小喪賜諡,小史掌卿大夫之家賜諡 禮壞樂闕,公叔之卒,有司不能明舉舊典,故至將葬,始請諡於君。 請誄。 以 此 知有司之職,自當舉行, 明矣。」詔下有 且周制,太

舉不 葬請 恶, 請 ; 有所 皆違 杲卿 品以 長於開元之世,親聞啓奠告 爲非旌善之禮,而太常博士 司 詳 M 以實法。 或其家不請,則尙書、太常合議定諡,前葬牒史館及付其家。 贈遺,故或 禮經,何順 謚 禮院 定, 上將葬,旣啓殯, 盧弈盡忠王室, 有司据以 者甚 如皞請焉 更議贈安遠 衆。 旣葬請諡者,不定諡。」 之有? 闕而 加諡,是廢聖人之法, 歲月浸久, 不請。 告贈諡於柩前 軍節度使馬懷德已葬請諡,乃言:「自古作諡,皆在葬前。 當時置而不議。 國家給諡,一用唐令,然請諡之家, 景站 獨 論,而謂新制不必有諡(も),豈非 官閥行 孤及謂新制 四年,宋綬建議, 跡, ; 而徇唐庸有司之議 無贈者,設啓奠卽 至郭 士大夫所不能 死不必有 知 運死 令官給 五十餘年乃始請諡 諡, 又謂· 知 话器諡 酒食。 例供 也。」詔:「自今得諡者, 子孫與其門生故吏, 志在虛 : 誣哉? 有 故闕 . 尚書省官酒食,撰議官又當 其後, 既葬 即徇私諡不以實,論 禮, 又有故闕禮,追遠 加 又罷 追遠請 諡,出於 右司 鮰 員外郎崔 遺。 諡 流唐時。 唐開元,三 令葬前 順 自此,旣 也。 如選 美隱 原以 如顏

及

奏

(三) 天聖九年 「九年」原作「八年」,據本書卷九仁宗紀、長編卷一一〇改。

=開寶二年 「二年」原作「三年」。按本書卷二太祖紀、卷二四九魏仁浦傳, 魏仁浦死在開寶二

年,本書卷二五〇羅彥褒傳、宋會要禮四一之五五,羅彥瓊也死在開寶二年,據改。

**S** 景德元年 「元年」原作「四年」,據本書卷二八二李流傳和宋會要禮四一之四二改。

(日) 六品已上 據上文「五品已上八尺」,「上」字疑當作「下」字。

(丟) 乾德三年六月 原作「乾德六年三月」,據本書卷二太祖紀、長編卷六改。

(云) 七梁 原作「十梁」,據本書卷一五二與服志、宋會要興服四之一三改。

(4) 而謂新制不必有證 「謂」原作「爲」,據長編卷二〇二改。



## 宋史卷一百二十五

#### 志第七十八

禮二十八凶體四

### 士庶人喪禮 服紀

樂及欄街設祭,身無官而葬用方相者,望嚴禁之。其詔葬設祭者,不在此限。又準後唐長興 子孫之葬父祖,卑幼之葬尊親,全尙樸素卽有傷孝道。其所用錦繡,伏請不加禁斷。 令百姓喪葬祭奠不得以金銀、錦繡爲飾及陳設音樂,葬物稍涉僭越,並勒毀除。臣等參詳 曆 物前引。 七年,詔喪葬之家送葬祭盤,只得於喪家及瑩所置祭,不得於街衢張設。又長慶三年, 士庶人喪禮。 太平興國七年正月,命翰林學士李昉等重定士庶喪葬制度。 開寶三年十月,詔開封府,禁喪葬之家不得用道、釋威儀及裝束異色人 昉等奏議日:「唐大 其用音

芯第

七十八

禮二十

八

爲賞。喪家輒舉樂者,譴伶人。他不如制者,但罪下里工作。」從之。 官,舁者十六人,挽歌六人,明器二十事,置六牀;六品以下京官及檢校、試官等,舁者十二 上依令式施行。 悉川香與、魂車。 人,挽歌四人 明器十五事,置五床,並許設紗籠二。 庶人,舁者八人,明器十二事,置兩床。 二年詔:五品、六品常參官,喪輿舁者二十人,挽歌八人,明器三十事,共置八牀; 望今御史臺、街司頒行,限百日率從新制,限滿違者,以違禁之物給巡司 其品官葬祖父母、父母,品卑者聽以子品,葬妻子者遞降一等,其四品以 七品常參

娛,靈柩之前令章爲戲,甚傷風敎,實紊人倫。今後有犯此者,並以不孝論,預坐人等第科 食未嘗飽,此聖王教化之道,治世不刊之言。何乃匪人,親罹釁酷,或則舉奠之際歌吹爲 所在官吏,常加覺察,如不用心,並當連坐。」 九年,詔曰:「訪聞喪葬之家,有舉樂及令章者。蓋聞鄰里之內,喪不相春, 苴麻之旁,

察使、命婦郡夫人已上,即據狀聞奏,許於天淸、開寶二寺擊鐘,其聲數旋俟進止,自餘悉 景德二年,開封府言:「文武官亡歿,諸寺擊鐘未有定制。欲望自今大卿監、大將軍、觀

死 · 場燔褻而棄捐之,何獨厚於生而薄於死乎?甚者焚而置之水中,識者見之動心。 國朝著 紹興二十七年, 監登聞皷院范同言:「今民俗有所謂火化者, 生則奉養之其唯恐不至,

禁。」從之。

職也。 依,仍令諸州依已降指揮、措置摽撥。 之民并客旅遠方之人,若有死亡,姑從其便,候將來州縣摽撥到荒閑之地,別行取旨。」詔 者。 既葬埋未有處所,而行火化之禁,恐非人情所安。欲乞除豪富士族申嚴禁止外,貧下 休息之久,生聚日繁,所用之地,必須寬廣。仍附郭近便處,官司以艱得之故,有未行摽撥 以收葬,少裨風化之美。」從之。二十八年,戶部侍郎榮薿言:「比因臣僚陳請禁火葬,令州 於貧下之家,送終之具,唯務從簡,是以從來率以火化爲便,相習成風,勢難遽革。况州縣 郡置荒開之地,使貧民得以收葬,誠爲善政。臣聞吳越之俗,葬送費廣,必積累而後辦。 州,以官錢市田數頃,給民安葬,至今爲美談。然則承流宣化,使民不畔於禮法, 貧無葬地者, 許以係官之地安葬。 方今火葬之慘,日益熾甚,事關風化,理宜禁止。仍飭守臣措置荒閑之地,使貧民得 河東地狹人衆,雖至親之喪,悉皆焚棄。 正守臣之 韓琦鎮井

未 宗於外廷以 成 服 服 則 素紗軟脚 日易月,於內廷則行三年之禮,御朝則淺 宋天子及諸臣服制,前史皆散記諸禮中,未嘗特錄之也,後史則表而出之。 幞頭 、白羅: 袍、黑銀帶、絲鞋。 成服日,布梁冠、 素、淺黃。 孝宗又力持三年之制。 朱熹云:當用十二架。 首經、 皇帝

志

事 直 袍、素履、黑銀 日 領 御正 布 去杖、首絰。 大袖衫、朱熹云:不當用襴,蓋下已有裙。 殿視事, 帶。 則阜幞頭、淡黃袍、 禪祭畢, 小祥日,改服布幞頭、欄衫、腰絰、布袴。 素紗軟脚幞頭、淺色黃羅袍、 黑鞓犀帶、素絲鞋。 布裙、袴、腰経、竹杖、白綾襯衫,或斜 此中 黑銀 大祥畢,服素 與 帶。 後 制 耐 也。 廟 日 紗 軟脚幞頭 服履、黃袍、紅 巾、帽子。 白 羅 視

幞頭、 易服 賀節使,則御垂拱殿東楹之素幄。 乃不敢言。 則衰絰而杖。 布衫、布背子。 孝宗居憂,再定三年之制。 黑鞓犀帶。 大祥禮畢,始去杖、去絰。 贊其決者,惟敕局下僚沈清臣一人而已。 虞祭則布折上巾、黑帶、布袍。 視事則御內殿,服白布幞頭、白布袍、黑銀帶,殿設素幄。 每五日一次過宮, 每遇過宮廟謁, 則衰絰行禮, 二十五月而除。 三年之內, 禁中常服 其服:布冠、直領大袖衫、布裙、首經、腰絰、 禪祭畢,始服素紗軟脚幞頭、白袍、 是時,宰執、近臣皆不肯行,惟斷自上心,堅不可奪,大臣 受金使弔則衰經,御德壽殿東廊之素幄。 黑銀帶。 竹杖。 耐 廟 畢,服阜 小祥不 布 。 受

武二品以上, 文武五品以上并職事官監察御史以上、內客省、宣政、昭宣、知閤門事、前殿都知、押班,布 臣爲君服,宋制有三等:中書門下、樞密使副、尚書、翰林學士、節度使、金吾上將軍、文 布梁冠、直領大袖衫、布裙、袴、腰絰、竹杖,或布幞頭、襴衫、布斜巾 、絹 **親服** 

入局 梁冠、直領大袖衫、裙、袴、腰絰,或幞頭、襴衫。 公服、 治事 白鞓錫帶。 ,並不易服。 **禫除畢,去黲服,常服仍黑帶、阜鞍韉。** 宰執奏事去杖,小祥去冠,餘官奏事如之。 自餘文武百官,布幞頭、 祔廟畢,始純吉服。 大祥, 素紗軟脚折上巾、 襴衫、 腰絕而已。 宗室出則

常服,居則衰麻以終制

監 入臨者,布裙、衫、帔、首絰、絹襯衫、 除之憂,復令百官以日易月,禪除畢,服紫衫、阜帶以治事,從禮部侍郎陳宗召請 司、州軍縣鎭長東以下,服布四脚、直領布襴衫、麻腰絰,朝晡臨,三日除之。 文武 光宗居孝宗之憂,趙汝愚當國,始令羣臣服白凉衫、阜帶治事,逮終制乃止。 一臣僚之家,至山陵祔畢,乃許嫁娶,仍不用花綵及樂。 帕首。 士庶於本家素服, 三日而除。 婚嫁, 內外命婦當 小也。 服除 寧宗居光 外不 諸路

弩, 服, 鶓; 言:「告哀 候過界, 聽使、 仍繋黑 在 淳熙 禪 服 使、 十四年十月,以將作監章璞充金國告哀使,閥門舍人姜特立副之。 帶, 內,合服 副 去魚,凉繖 | 抖三節人,從禮例,如在大祥內,合服 副 素紗軟脚幞頭、黪色公服、 審度,隨宜改易服用。」從之。 一從禪制,丼去狨座。 黑鞓犀帶,靑繖, 或遣留遺信物使,同上服 三節人衣紫衫、黑帶,並不 布幞頭、襴衫、布袴、腰絰 阜鞍韉; 俟 、禪除 聽樂,不 禮部、太常寺 一,布涼繖,鞍 卽 ·射弓 從吉

井 諸 家,依其服制。 令文。」詔依所定,如遇筵宴,其服淺色素紗人,更不令祗應。 有 「準令文,凶服不入公門。 裏素紗幞頭者,殊失肅下尊上之禮。欲乞文武兩班,除以官品起復許裹素紗外,其餘臣僚 一職司人吏,雖有親喪服未除,並須光紗加首,不得更裹素紗。」詔送太常禮院。 喪服 雑議 其被起者,及期喪以下居式假者,衣冠朝集, 慶曆七年,侍御史吳鼎臣言:「武班及諸職司人吏,會因親喪出入禁門,甚 其遭喪被起,在朝參處,常服各依品服,惟色以淺,無金玉 皆聽不預。 今鼎臣所奏,有礙 禮官言 一飾;在

風敎。 糾察; 并有冒哀求仕、釋服從吉者,並以名聞。」 倫。 中外文武官子弟,或父兄之淪亡,蒙朝廷之齒敍,未及卒哭,已聞蒞官,遽忘哀戚,頗玷 丁父母憂。淳化五年八月,詔曰:「孝爲百行之本,喪有三年之制,著于典禮,以厚人 自今文武官子弟,有因父亡兄殁特被敍用,未經百日,不得趣赴公參。 御史臺專加

得離任,既受代而喪制未畢者,許其終制。」尋令川峽官,除州軍長吏奏裁,餘並許解官 咸平元年,詔任三司、館閣職事者丁憂,並令持服。又詔:「川峽、廣南、福建路官,丁憂不

孝恩義,士所執守,一悖于禮,其何能立。今執事盈庭,各務簡易,况無金革之事,中外之官 大中祥符九年,殿中侍御史張廓言:「京朝官丁父母憂者,多因陳乞,與免持服。且忠

不闕,不可習以爲例。望自後並依典禮,三年服滿,得赴朝請。」

除喪之禮。卒事,反母之服。』臣等參考典故,則是隨其先後而除之,無通服五十四月之文。 請依舊禮改正。」 之, 訖則服母之服。』賀循云:『父之喪未終, 又遭母喪, 當父服應終之月, 皆服祥祭之服, 如 重。』雜記云:『有父之喪,如未沒喪而母死,其除父之喪也,服其除服,卒事,反喪服。』注云: **猶服斬衰,不葬不變服也。 言其葬服斬衰,則虞、祔各以其服矣。及練、祥皆然。卒事,反服** 曰:「按禮喪服小記云:『父母之喪偕,先葬者不虞、祔,待後事,其葬服斬衰。』注:『謂同月若 而母卒,則服母之服,虞訖,反服父之服。旣除練,則服母之服。喪可除,則服父之服以除 日卒,其葬先母後父,皆服斬衰,其虞、祔先父後母,各服其服,卒事,反服父服。 若父已葬 『沒、猶終也。除服謂祥祭之服,卒事旣祭,反喪服,服後死者之服。』又杜預云:『若父母同 同日死也 天禧四年,御史臺言:「文武官倂丁憂者,相承服五十四月,別無條例。」下太常,禮官議 先葬者母也, 其葬服斬衰者, 喪之隆哀宜從重也。假令父死在前月而 同 月葬,

使已上,非領邊寄,並聽終制,仍續月奉。武臣非在邊而願解官者,聽。」 大也。』請不以文武品秩高下,並聽終喪。」時以武臣入流者雜,難盡解官。詔:「自今三司副 慶曆三年,太常禮院議:「禮記:『父母之喪,無貴賤,一也。』又曰:『三年之喪,人道之至

志第七十八 禮二十八

出 內職 凡 奪 遭 情之制,文臣 喪,但給假而已,願終喪者亦聽。 諫舍以上,牧伯 刺 史以上,皆卒哭後恩制 惟京朝、幕職、州縣官皆解官行服,亦有特追 起復 ; 其在 切 要者,不候卒

本院 51 宮未 公除, 非 葬,欲人吉凶不相黷也。魏、晉已降,變而從權,總已上喪服,假滿卽吉,謂之公除。 除 凶 准體,「諸侯絕周、大夫絕總」者,所以殺旁親,不敢廢大宗之祭事 參 典 不 者,聽赴宗廟之祭。 知 **總脈以上喪,不預宗廟之祭。** 典也。 (政事 相 轳 看 凡 則無 干也。 詳,律稱:「如有緦麻已上喪遣充掌事者,答五十(1)。」此唐初所定。吏部 ,雖公除依前禁之。 公除與祭。 奉詔 行 又別 事 事,每有服制,旋復改差,多致妨闕。檢會唐會要,真元六年詔,百官有私喪公 ",百官· 不可, 貞元, 吏部奏請, 得許權改吉服, 以從宗廟之祭, 此一時之事, 非舊典也。」 今 無詔 景祐二年,禮儀使言: 天聖五年,太常禮院言: 敕改更,是以歷代止依貞 有 故於祭無妨。乞今凡有慘服旣葬公除,及聞哀假滿,許吉服赴 私 監祭御史以禮有「緦麻已上喪不得饗廟」,移牒吏部詰之。 喪公除者,聽赴宗廟之祭。後雖王涇著郊祀錄稱是一時 詔從。 今詳貞元起請,證據分明,王涇所說,別無典故 又王涇郊祀錄:「緦麻已上喪,不行宗廟之祭者,以明吉 元詔命施 行。至大中祥 `,則總不祭者,謂同宮未 白來宗廟祠祭,皆宰臣、 符中,詳定官請依郊祀 起請,皆援 之事 吏部奏: 祭。 凡旣葬 望自今 同

禮,國之重事,百司聯職,僅取齊集。若居喪被起之官悉不與事,則或有妨關。但不以慘麤 澤之行,有所不被,奈何以小惠而傷大禮。近歲兩制以上,並許終喪,惟於武臣尙仍舊制, 稷之祭,非謂臣下有父母喪,而得從天子祭天地、社稷也。 廟, 是亦取古之墨縗從事,金革無避之義也。然於郊祀吉禮則爲不可。」下禮院,議曰:「郊祀大 廟,至南郊則爲愈重。 **麻以上、周以下故也。** 社稷爲越紼而行事。』注云:『不敢以卑廢尊』也。是指王者不敢以私親之喪,廢天地、社 事、祭天地、社稷不禁。』此唐之定律者,不詳經典意也。 承, 誤以爲三年之喪, 得吉服從祭, 失之甚也。 大朝會,聽不入,若緣郊廟大禮,惟不入宗廟,其郊壇、景靈宮得權從吉服陪位,或差攝行 之容接於祭次,則亦可行。請依太常新禮,宗室及文武官有遭喪被起及卒哭赴朝參者,遇 至於南郊壇、景靈宮,皆許行事。 慶曆七年,禮官邵必言:「古之臣子,未有居父母喪而輒與國家大祭者。今但不許入宗 南郊、太廟,俱爲吉祀,奉承之意,無容異禮。 今居父母喪不得入太 朝廷每因大禮,侍祠之官普有霑賚,使居喪之人得預祠事,是不欲慶 按唐吏部所請慘服旣葬公除者,謂周以下也, 又據律文:『諸廟享, 有總麻以上喪, 王制曰:『喪三年不祭, **棄律文所以不禁者,亦止謂緦** 惟 不許執 前 天地、 後相

度,編附假寧令,請下兩制、禮院詳定。」翰林學士承旨劉筠等言:「奭所上五服制度,皆應禮 便有司;仍板印颁行,而喪服親疏隆殺之紀,始有定制矣。」 者,具載所爲服之人;其言『周』者,本避唐諱,合復爲『期』。 於舅姨,大功加於嫂叔,顚倒謬妄,難可遽言。 然其義簡奧,世俗不能盡通,今解之以就平易。 天聖五年,侍講學士孫奭言:「伏見禮院及刑法司外州執守服制,詞旨俚淺,如外祖 臣於開寶正禮錄出五服年月,丼見行 若『兩相爲服,無所降殺』,舊皆言『服』 又節取假寧令附五服敕後,以 喪服 制 卑

有子。 降服之條曰:"父卒母嫁及出妻之子爲母。』其左方注:"謂不爲父後者。若爲父後者,則爲 嫁 子爲嫁母。景祐二年,禮官宋祁言:「前祠部員外郎、集賢校理郭稹〔言幼孤,母邊更嫁, **種無伯叔兄弟,獨承郭氏之祭。今邊不幸,而顧解官行服。 按五服制度敕齊衰杖期** 

母,亦解官,申心喪;母出及嫁、爲父後者雖不服,亦申心喪。」注云三皆爲生己者。」律 寧令:「諸喪,斬、齊三年,並解官;齊衰杖期及爲人後者爲其父母,若庶子爲後爲其 按天聖六年敕,開元五服制度、開寶正禮並載齊衰降服條例,雖與祁言不異,然假

求仕者,並同父母正服。」今龍圖閣學士王博文、御史中丞社衍嘗爲出嫁母解官行喪。 爲嫁母,雖爲父後者不服,亦當申心喪。」又稱:「居心喪者,釋服從吉及忘哀作樂、冒哀 (疏云:「心喪者,爲妾子及出妻之子合降其服,二十五月內爲心喪。」再詳格令(E):「子

若使生爲母子,沒同路人,則必虧損名教,上玷孝治。

思之母, 鯉卒而嫁於衞,故擅弓曰:「子思之母死,柳若謂子思曰:『子聖人之後也,四方 云:「雖爲父後,猶爲嫁母齊衰。」譙周云:「非父所絕,爲之服周可也。」昔孔鯉之妻爲子 晉袁準謂:「爲人後,猶服嫁母。 異,不達禮意。 於子乎觀禮,子盍愼諸! 父後也。 聖人之後服嫁 且杖期降服之制,本出開元禮文,逮乎天寶降敕,俾終三年,然則當時已悟失禮 石苞問淳于睿:「爲父後者,不爲出母服。嫁母獨出母也,或者以爲嫁與出不 雖執從重之義,而以廢祭見譏。 母,明矣。」稱之行服,是不爲過。 』子思曰:『吾何愼哉! 據外祖異族,猶廢祭行服,知父後應服嫁母。」劉智釋 』」喪之禮,如子。云「子聖人之後」,卽 君爲詳正。」 慘引子思之義爲答,且言:

唐紹 卒改嫁, 議日 詔 兩 制 降不爲己母。 三為 御 父後 史臺、禮院再議,曰:「按儀禮:『父卒繼母嫁,爲之服期。』謂非生己者,故父 者 爲嫁母杖周,不爲父後者請不降服。』至天寶六載敕,五服之紀,所宜 唐上元元年敕,父在爲母尚許服三年。今母嫁旣是父終,得申本服

莊

事

ti

+

世二

- | -

母亦 加 母 嫁,齊衰杖期 及 心 ,三年之數 服之, 母 子 ,爲父後者亦 以 無絕道也 報 免懷 <u>ا</u> 其嫁 不服,不以私親廢祭祀,惟素服 按通禮五服制度: 母亡,宜終三年。 父卒母嫁,及出妻之子爲母,及爲 叉唐 八坐議吉凶 居聖室, 加 心喪三年, 減禮云:『 免役 凡父卒,親 以解官。 旭

劉 謂 孤統言『出妻之子合降其服,皆二十五月內爲心喪』, {年 無 故 劉 制 派服式; 户 月 云 智釋議,服齊衰,卒哭乃除,踰月乃祭, 智釋議 行 TE ,爲父後者, 占 敕 敕 『並終服三年』; 爲 侍 無 『爲父後,爲出 講 祖 叉 降服 疑 若俯 但 學 母, 也 『雖爲父後,猶爲出母、嫁母齊衰,卒哭乃除。』 言 上 齊衰杖 雕 馮元言:「儀禮、 同諸子杖期,又於條 母出及嫁,爲父後者 爲出 况天聖五 周除,仍心喪三年。」 日 期, 劉智言爲父後者爲 母、嫁母 無服。 亦解官 服年月敕: 惟通禮義纂引唐天寶六年制:『出母、嫁母 無服』之言 禮記正義,古之正 申心 制 雖不服, 『父卒母嫁 喪, 相 戾。 不遠。 出 則與通 仍 母 申心 亦 請 争心 凡子 及出 嫁母, 禮 如諧 毁, 禮; 五. 爲父後,無 喪, 即不言 妻之子爲母 服 子非爲父後者,爲出 則與儀禮、禮記正義、通典、通禮、五服 其義一也。 開寶通禮、五服年月敕, 故云 制度 牆 『猶爲 天寶之制,言諸 言 人可奉祭祀 \_ 解官。 降杖期。 雖 齊衰, 郭賀應得子爲父後之條, 周 除 若 並. ட 卒哭乃除』, 專 仍心 母、嫁母,依五服 者,依通 終服 子 則天寶之制 用 為 禮 喪三年」 三年 出 國 經 潮 卧 禮 各有7 則是全 見行 義纂 َ ہے 嫁母 又引 已不 所 典

可

終其解官行服已過期年,難於追改,後當依此施行。」

韶三自今並聽解官,以申心喪。」

得引父爲比而屈降支子也?』南齊褚淵遭庶母郭氏喪,葬畢,起爲中軍將軍。 與凡人喪母同。』鍾陵胡澹所生母喪,自有嫡兄承統,而嫡母存,疑不得三年,問范宣,答曰: 公主薨,葬畢,令攝職。則震當解官行服,心喪三年,若特有奪情之命,望不以追出爲名。 『為慈母且猶三年,况親所生乎?嫡母雖尊,然厭降之制,父所不及。婦人無專制之事,豈 聶震丁所生母憂,嫡母尙在,望特免持服。」禮官言:「按周制,庶子在父之室,則爲其母不 自今顯官有類此者,亦請不稱起復,第遣釐職。」 晉解遂問蔡謨曰:『庶子喪所生,嫡母尚存,不知制服輕重。』答云:『士之妾子服其母, 子爲生母。 大中祥符八年,樞密使王欽若言:「編修册府元龜官太常博士、 後嫡母吳郡 祕閣校理

總脈,而解官心喪三年。」時<u>王安石芘定,擢爲太子中允,而言者俱罷</u>免。 正服而禪。今定所生仇氏亡日,定未嘗請解官持心喪,止以父老乞還侍養。 父後,如嫡母存,為所生母服總三月,仍解官申心喪;若不爲父後,為所生母持齊衰三年, 熙寧三年,詔御史臺審決秀州軍事判官李定追服所生母喪。御史臺言:「在法,庶子爲 宜依禮制追服

应第七十八 超二十八

統乃邦家之典,豈可守書儀小說而爲國章邪?」判少卿事薛九中等言:「戶婚律:『居父母及 寰、三禮圖等書,所載婦爲舅姑服周,近代時俗多爲重服,**劉岳書儀有奏請之文**。 年。』亦準敕行。 夫喪而嫁娶者,徒三年,各雜之。若居周喪而嫁娶者,杖一百。』又書儀:『舅姑之服<u>斬</u>衰三 婦爲舅姑。 用律敕有差,望加裁定。」 乾德三年,判大理寺尹拙言:「按律及儀禮喪服傳、 開元禮儀纂、 五禮精

以爲萬世法。欲望自今婦爲舅姑服,並如後唐之制,其三年齊、斬,一從其夫。」 |玄宗令從夫服,又增姨舅同服緦麻及堂姨舅袒觅。 至今遵行。况三年之內,几筵尚存,豈 三年之服,於舅姑止服期年,乃是尊夫而卑舅姑也。况孝明皇后爲昭憲太后服喪三年,足 可夫處苫塊之中,婦被綺紈之飾?夫婦齊體,哀樂不同,求之人情,實傷理本。 况婦爲夫有 功,增爲期。衆子婦小功,增爲大功。父在爲母服期,高宗增爲三年。婦爲夫之姨舅無服, 益甚多。按唐會要,嫂叔無服,太宗令服小功。曾祖父母舊服三月,增爲五月。嫡子婦大 父母一也。一 右僕射魏仁浦等二十一人奏議曰:「謹按禮內則云: 『婦事舅姑, 如事父母。』則舅姑與 而古禮有期年之說,至於後唐始定三年之喪,在理爲當。 况五服制度, 前代增

而 亡,亦爲祖父三年。若祖卒時父在,己雖爲祖期,今父歿,祖母亡時,己亦爲祖母三年也。』 孫 又按令文:『爲祖後者,祖卒爲祖母〔心,祖父歿,嫡孫爲祖母承重者,齊襄三年,並解官。』合 祖父已卒,今遭祖母喪,故云爲祖母後也。若父卒爲母,故三年至。 後,爲祖母後者三年。』正義曰:『此論適孫承重之服。 祖父卒者,謂適孫無父而爲祖後。 七人,臣最居長,今已服斬衰,即未審解官以否。」禮院言:「按禮喪服小記曰:『祖父卒, 嫡孫承重。 天聖四年, 大理評事杜杞言:「祖母領川郡君鍾歿, **若祖父卒時,父已先** 並無服重子婦,

依禮、令。」

當爲祭主,不得申於私恩;若受重於父代而養,爲後可也。』又曰:『庶祖母合從何服?禮無 後族人, 猶為之服, 况其子孫乎? 服 母也,爲後三年。不言嫡庶。然奉宗廟,當以貴賤爲差,庶祖母不祔於皇姑,已受重於祖, 同,惟爲祖後者不服。』又按通禮義纂:『爲祖後者,父所生庶母亡,合三年否?』記云:『爲祖 之制,罔知所適,乞降條制,庶知遵守。」詔送太常禮院詳定。禮官言:「五服年月敕:『齊衰 三年,為祖後者,祖卒則為祖母。』又曰:『齊衰不杖期,為祖父母。』注云:『父之所生庶母亦 庶祖 實元二年,度支判官、集賢校理薛紳言:「祖母萬壽縣太君王氏卒,是先臣所生母,服紀 日之文,有爲祖庶母後者之服。 [音王廙議曰:受命爲後,則服之無嫌。 婦人無子,託 人莫敢卑其祖也。 且妾子,父歿爲母得申三年。孫無由

七

重於父,合申三年之制。」

獨 旭 ,當服之也。』看詳五服年月敕,不載持重之文,於義纂卽有所據。 今薛紳不爲祖後,受

文。 嫡或庶次承傳父重,亦名爲受重也。 者也。 亡、次子承傳父重者也,但其文不同耳。」 母為之服三年,惟其父以生己之故,為之三年可也。詳義纂所謂『受重於父者』,指嫡長子 今薛紳爲映之孫,耀卿爲別子始祖,紳繼別之後爲大宗,所守至重,非如次庶子等承 非創修之書,未可據以決事。 皆聖朝典法,此三處並無爲父所生庶母服三年之文。唯義纂者是唐世蕭嵩、王仲丘等撰集, 據義纂稱重於父,亦有二說:一者,嫡長子自爲正體,受重可知; 二者,或嫡長亡,取 史館檢討、同知太常禮院王洙言:「五服年月敕與新定令文,及通禮正文內五服制 不可輒服父所生庶母三年之喪,以廢始祖之祭也。臣蓮按禮經所謂 且所引兩條,皆近世諸儒之說,不出於六經,臣已別狀奏駁。 若繼別子之後,自爲大宗,所承至重,不得更遠係庶祖 重者,皆承後之 傳其重

孫、敦以孝道,特許封邑,豈可王氏生則輒邀國恩,殁則不受重服?况神被王氏鞠育之恩, 母氏恩澤,迴授與故父所生母王氏,其薛紳官爵未合敍封祖母,蓋朝廷以耀卿已亡,紳是長 庶母,祖母、庶祖母也,耀卿旣亡,紳受重代養,當服之也。又薛紳頃因籍田覃恩,乞將敍封 詔太常禮院與御史臺詳定聞奏。衆官參詳:「耀卿,王氏子;紳,王氏孫,尤親於慈母、

體尊義重,合令解官持齊衰三年之服。」詔從之。

遭 謂 葬 必 爲 重 辽 喪 而 已 嫡 服 深孫乎? 而 制 一服期,不當改服斬,而更爲重制。 日月之久而服之者有變也。今中立未及卒哭,從簡已卒,是日月未久而服未經變也。或 皇祐 。」禮官宋敏求議曰:「自開元禮以前, 斬 出 衰 者, 元年,大理評事石祖仁奏:「叔從簡為祖父中立服後四十日亡,乞下禮院定承祖父 三年。 古者重嫡,正貴所傳,其爲後者皆服三年,以主虞、練、祥、禪之祭。且三年之喪, 始服 齊衰期,出而虞則以三年之喪。』是服 後有如其類而已葬者,用再喪制服。」遂著爲定式。 按儀禮:『子嫁,反在父之室,爲父三年。』鄭氏注:『謂 嫡孫卒則次孫承重,况從簡爲中子已卒,而祖仁 可再制 明矣。 今祖仁宜解官, 因其

禮 周 孫覺以 丽 無 禮 ¨¨, 則 立宗子,故周 庶 子立 熙 嫡子 嫡 若嫡 寧八 一嫡孫 孫 ,死立衆子,然後立孫。 解官 子-年,禮院請爲祖 死 同母弟; 禮適子死,雖有 持 無衆子,然後 祖 母 服,覺 如又無之,卽立庶長孫,行 承重者,依封爵令立嫡孫,以次立嫡子同母弟, 叔 嫡 諸子, 猶令嫡孫 父 孫 今既不 承重 在 一,有 立宗子,又未嘗 司 卽 以 嫡孫 新 傳重,所以 令,乃改 傳襲封俘者, 斬 衰服。 封 知 潤 建 一本統、 於是 州 國 雖行 邑, 《禮房詳定:「古者封 衆子猶 明尊尊之義也。 則 、嫡孫 承 喪祖 無母弟立庶子, が重。こ "; 不 時 宜 建國 知 至 於商 廬 純 用 州 邑

元 豐三年,太常 丞 劉次莊 祖 母亡(も), 有嫡曾孫, 次莊爲嫡孫同母弟,在法未有庶孫承

承 面 之文。 重 無母弟, 庶孫長者承重; 詔 下 ·體官立 法:「自今承重者,嫡 曾孫以下準此。 子死無諸子, 即嫡孫 其傅襲封爵, 自依禮、 承 重 ; 無嫡 孫 嫡孫 同 母弟

「 按 禮 娇等三種之文,妻並同夫法,其有克吉日及定婚夫等,惟不得違約改嫁, 如之。』注云:『謂無期三年之恩也,女服斬衰。』 一今詳女合服斬竅於室,旣葬而除; 雜 議 曾子 大中祥符八年,廣 問曰:娶女有吉日而女死,如之何? 至公德彝聘王顯孫女,將大歸而德彝卒,疑其禮制。 或未葬,但出欑即除之。」 又刑統云:『依禮,有三月廟見、有未 孔子曰: 壻齊衰而 弔,旣葬而 自餘相犯,並 除之。夫死亦 禮官言 廟 見就 F.

叔僧, 經,死 罪,並 價 檢會敷 作赴舉 天 合 無 則 聖 文, 法 比 緣 ß坐; 七 時,有叔爲僧,喪服未滿 門弟子爲之制 外繼 期周 年,興化軍進士陳可言:「臣昨與本軍進 降服 犯 尊 事 長 還俗,準敷不 服,不 大 功 服,其於本 得 取 應 得均分父母田 ,臣例當 族 又 並 《禮爲叔父齊衰期,外繼者降服大功九月。 無服式。 駮放。 園。 竊思出家制服, 望下禮官詳議,許其赴試。」太常禮院言: 土黄價同保,臣預 又釋門儀式,見父母 禮律俱無明文,况僧 解送之後, 不 · 拜,居 父母 其黃 本軍言黃 喪不 僧爲 犯大

皇祐四年, 吉州司理參軍祝紳幼孤, 鞠於兄嫂。 已嘗爲嫂持服, 兄喪又請解官持要。

有 可以為言 候服閥日 仁宗曰:「近世蓋有匿親喪而干進者。 與幕職、知縣。」 |神雖所服非禮,然不忘翰養恩,亦可勸

毋得乞爲繼嗣 參起居,而不爲克端服。大宗正司以聞。下禮官議,宜終喪三年。遂詔宗室居父母喪者, 官爲施行。」四年,右武衞大將軍克務,乞故登州防禦使東牟侯克端子叔博爲嗣,請赴期朝 文,戶絕之家,近親不爲立繼者,官爲施行。今戶絕家許近親尊長命繼,已有著令,即不當 後齊有子,而褒絕,請復本宗。禮官以請,許之。 繼 絕。 熙寧二年,同修起居注、直史館蔡延慶父褒,故太尉齊之弟也。 紹聖元年,尚書省言:「元祐南郊赦 齊初無子,子延

愬官,近親尊長證驗得實,依條遣還,仍公共繼嗣。」 子,夫死之後,不許其妻非理遣還。若所養子破蕩家產,不能侍養,實有顯過,卽聽所養母 顏 用 如所請。 爲孫,據晉侍中荀顗無子,以兄之孫爲孫;其後王彥林請以弟彥通爲叔母宋繼絕孫,詔 安石孫恩例官,可以棣爲]雾後,以稱殷善善之意。」先是,元豐國子博士孟開,請以姪孫宗 大觀四年詔曰:「孔子謂興滅繼絕,天下之民歸心。 王安石子|雾無嗣,有族子|棣,已賞 淳熙四年十月二十七日,戶部言:「知蜀州吳擴申明:乞自今養同宗昭穆相當之

## 校勘記

(1) 五十 長編卷一六一、宋會要禮三六之一五都作「三十」。

(11) 後雖王涇蓍郊祀錄稱是一時之事 「稱」字原脫,據宋會要禮三六之一五補。

(三) 郭稹 「稱」原作「稂」,據本書卷三〇一郭稱傳、長編卷一一七、宋會要禮三六之一〇改。

(日) 再詳格令 「再」原作「載」,據宋會要禮三六之一一改。

(五) 若父卒爲母故三年 「若」字原脫,據宋會要禮三六之六補。

(云) 祖卒爲祖母 上一「祖」字原股,據宋會要禮三六之六補。

(七) 太常丞劉夾莊祖母亡 「祖母」上原衍「請」字,據長編卷三一〇、宋會要禮三六之九刪。

## 宋史卷一百二十六

## 志第七十九

法鑄編 者 燕肅 滋 律、阮逸、胡瑗實預其事,更造鍾磬,止下一律,樂名大安。乃試考擊,鍾聲弇鬱震掉,不和 律準較洛陽銅望泉石尺爲新度,以定律呂,故建隆以來有和峴樂。仁宗留意音律,判太常 飾,故景祐中有字照樂。未幾,諫官、御史交論其非,竟復舊制。其後詔侍從、禮官參定聲 湛 正二。 ,遂獨用之常祀、朝會焉,故皇祐中有阮逸樂。 言器久不諧,復以朴準考正。時李照以知音聞,謂朴準高五律,與古制殊,請依神瞽 有宋之樂,自建隆訖崇寧,凡六改作。始,太祖以雅樂聲高,不合中和,乃詔和峴以王朴 鍾。 既成,遂請改定雅樂,乃下三律,鍊白石爲磬,範中金爲鍾,圖三辰、五靈 知禮院楊傑條上舊樂之失,召范鎭、劉几與傑參議。 神宗御歷,嗣守成憲,未遑制作,間從言 几、傑請遵 旭 訓,一切下 爲器之

七十九 樂一

志第

銳意 魏漢津 帝指為 李照樂下一律,故元祐中有范鎭樂。楊傑復議其失,謂出於鎭一家之學,卒置不用。 傑、劉几樂。 制作,以文太平,於是蔡京主魏漢津之說,破先儒累黍之非,用夏禹以身爲度之文,以 ·樂二律,用仁宗時所制編鍾,追考成周分樂之序,辨正二舞容節;而鎭欲求一稃二 以律生尺,改修鍾量,廢四清聲。詔悉從几、傑議。樂成,奏之郊廟, 律度,鑄帝鼐、景鍾。樂成,賜名大晟,謂之雅樂,頒之天下,播之敎坊,故崇寧以來有 范鎭言其聲雜鄭、衞,請太府銅制律造樂。 哲宗嗣位,以樂來上,按試於庭,比 故元豐中有楊 徽宗 米

者可論 而歸之和平澹泊,大雅之音,不是過也。 可知矣;八晉克諧之說,智者有所未論,直以歌聲齊簫聲,以簫聲定十六聲而齊八器,則愚 垂萬世,難哉!觀其高二律、下一律之說,雖賢者有所未知,直日樂聲高下於歌聲,則童子 無一定不易之論。考諸家之說,累黍旣各執異論,而身爲度之說尤爲荒唐。方古制作,欲 鄭衛、風雅不異器也。 作,而古帝王之樂猶存,豈不以其制作有一定之器,而授受繼承亦代有其人歟?由是論之, 夫韶、獲之音,下遠戰國,歷千數百年,**猶能使人感嘆作興**。 矣。 審乎此道,以之制作,器定聲應,自不奪倫,移宮換羽,特餘事耳。 知此道也,則雖百世不易可也。禮樂道喪久矣,故宋之樂屢變,而卒 當是時,桑間、濮上之音已 去游遊雕曼

明古今制作之本原,以究其歸極,著爲成書,理明義析, 南渡之後,大抵皆用先朝之舊,未嘗有所改作。 其後諸儒朱熹、蔡元定輩出,乃相與講 具有條制, 粲然使人知禮樂之不難

今集累捌制作損益因革、議論是非,悉著于編,俾來者有考焉。 爲樂志。

也

惜乎|宋祚告終,天下未一,徒亦空言而已。

群定,朴作律準,編古今樂事爲正樂。 是患雅樂凌替,思得審音之士以考正之,乃詔翰林學士竇儼兼判太常寺,與樞密使王朴同 地。 定樂令,惟著器服之名。後唐莊宗起於朔野,所好不過北鄙鄭、衞而已,先王雅樂,殆將掃 晉天福中,始韶定朝會樂章、二舞、鼓吹十二案。周世宗嘗觀樂縣,問工人,不能答。由 王者致治,有四達之道,其二日樂,所以和民心而化天下也。 歷代相因, 咸有制作。 唐

宋,肇建皇極,一代之樂,宜乎立名。樂章固當易以新詞,式遵舊典。」從之,因詔儼專其事 「安」,蓋取「治世之音安以樂」之義。祭天爲高安,祭地爲靜安,宗廟爲理安,天地、宗廟登 |宋初,命||儼仍兼太常。||建隆元年二月,||儼上言曰:「三、五之興,禮樂不相沿襲。 洪惟聖

志第

七 十

九

爲禧安,祭文宣王、武成王同用永安,籍田、先農用靜安 (安,皇太子軒縣出入爲良安,正冬朝會爲<u>永安</u>,郊廟俎豆入爲豐安,祭享、酌獻、飮福、受胙 歌爲嘉安,皇帝臨軒爲隆安, 王公出入爲正安,皇帝食飲爲和安,皇帝受朝、皇后入宮爲順

恭皇帝室奏大順之舞,宜祖 五月,有司上言:「僖祖文獻皇帝室奏大善之舞,順祖 昭武皇帝室奏大慶之舞。」從之。 惠元皇帝室奏大寧之舞,翼祖

權隸太常習鼓吹。 安,送神用普安。 用保安, 乾德 奠玉幣用慶安, 元年,翰林學士 五代以來,樂工未具,是歲秋,行郊享之禮,詔選開封府樂工八百三十人, 承旨陶穀等奉詔撰定祀感生帝之樂章、曲名,降神用大安,太尉 司徒奉俎用咸安, 酌獻用崇安,飲福用廣安, 亞獻、終獻 (二用)

其下 至是, 命 毁 望沿 棄之。 子 儿 始令有 弟 年春,遣拾遺孫吉取成都孟 每案設大鼓、羽葆鼓、金錞各一,歌、簫、笳各二,凡九人,其冠服同引舞之制 以 有 備 司 六月,判 司 其列,冠服 別 復二舞、十二案之制。 造, 太常· 仍令徐州求泗濱 準舊制。 寺和峴言:「大樂署舊制, 鼓吹十二案,其制 昶僞宮縣至京師,太常官屬閱視, 石 以 舞 充磬材。」許之。 郎及引舞 宮縣三十六處設於庭, 設氈床 百百 五十人, 先是,晉開運末,禮樂之器 十 二, 按視教坊、 爲熊熊騰 考其樂器, 登歌 倚之狀, 開 兩架設 封 不協音 樂 淪 於殿

滔 如 ,請名之曰『拱宸管』。望於十二案、十二編磬并登歌兩架各設其一,編於令式。」詔 雅笛而小,長九寸,與黃鍾管等。其竅有六,左四右二,樂人執持,兩手相交,有 進太一之樂,當時得與宮縣之籍。况此笛足以協十二旋相之宮,亦可通 十月,峴又言:「樂器中有叉手笛,樂工考驗,皆與雅音相應。按唐呂才歌白雪之琴,馬 八十四調,其制 [1] 拱揖之

由 詔 <del>岘</del>討論其理。 於此。」乃詔依古法別創新尺,以定律呂。 太祖 每謂雅樂聲高,近於哀思,不合中和。又念王朴、竇儼〔〕素名知樂,皆已淪沒,因 幌言:「以計所定律呂之尺較西京銅望泉古制石尺短四分, 自此雅音和暢,事具律歷志 樂聲之高, 良

御乾元殿受賀畢,羣臣詣大明殿行上壽禮,始用雅樂、登歌、二舞。 自 國 ...初已來,御正殿受朝賀,用宮縣;,次御別殿,羣臣上壽,舉敎坊樂。 是歲冬至,上 是月,和峴又上言

拂,服袴褶,冠進賢冠。 按尚書,舜受堯禪,玄德升聞,乃命以位。 讓得天下者,先奏文舞;以征伐得天下者,先奏武舞。陛下以推讓受禪,宜先奏文舞。 下以神武平一字內,卽當次奏武舞。 人,約唐太宗舞圖,用一百二十八人,以倍八佾之數,分爲八行,行十六人,皆著履,執 郊廟殿 庭通用文德、武功之舞,然其綴兆未稱武功、文德之形容。 引舞二人,各執五采纛,其舞狀、文容、變數,聊更增改。 按過書,周武王一戎衣而天下大定,請改爲天下 請改殿宇所用文舞爲玄德升聞之舞。 又依古義,以揖 其舞 叉陛

志

第

七十九

樂

其舞六變: 變象邛 之舞, 蜀 3納款, 一變象六師初舉,二變象上黨克平,三變象維揚底定,四變象荆湖歸復,五 其舞人數、行列,悉同文舞,其人皆被金甲持戟。 六變象兵還振旅。 乃別撰舞曲、樂章。其鐃、鐸、雅、相、金錞、鼗鼓抖 引舞二人, 各執五 一采旗。

舞等工

一人冠

服,即依樂令,而文德、武功之舞,請於郊廟仍舊通

用

芝,和州 曲 燕樂,元會第二奏 (三者是也。 每朝會登歌首奏之。 又 按 進綠 唐 貞觀 毛 龜,黃州 十四年,景雲見,河水清,張文收採古朱鴈、天馬之義,作景雲河淸歌 進白趸。 伏見今年||南進甘露,京兆、果州進嘉禾,黃州 欲依月律,撰神龜、甘露、紫芝、嘉禾、玉兔五瑞谷一 進紫

有詔:「二舞人數衣冠悉仍舊制,樂章如所請。」

並用 馴 象 ()有失舊典。今大樂署丞王光裕誦得唐日深茨曲, 由 六年,峴又言:「漢朝獲天馬、赤鴈、神鼎、白麟之瑞,並爲 皓雀四瑞樂章,以備 遠 其隆安樂章本是御殿之辭,伏詳 方自 至,秦州 獲白鳥,黃州獲白雀,並合播 登歌 未幾,峴復言:「按開元禮,郊祀,車駕 今郊祀 禮意,隆安之樂自內而出,采羨之樂自 禮畢, 登 樓肆 在筦絃,薦于 望依月律別撰其辭,每郊祀畢車駕 赦, 然後 郊歌。 2還宮,宮縣 郊 廟。」詔峴作瑞文、 國朝,合州進瑞木成文, 還宮入嘉德門,奏采 但用隆安,不用 |外而 入, 若不 (馴)

三十處,郊祉 初 二十虞,殿庭加 御樓禮畢還宮,即奏隆安之樂。」並從之。 鼓吹十二案。 開寶四年,郊祀誤用宗廟之數,今歲親郊 太常寺又言三準令,宗廟殿庭宮縣 欲用

。」有詔

,圜丘增十六虡,餘依前制。

端拱 初 太宗太平興國二年,多至上壽,復用敎坊樂。九年,嵐州獻祥麟;雍熙中,蘇州貢白 澶州 河流清、 泂 白龜 清, 廣州 、瑞麥之曲,薦于朝會,從之。 鳳凰 集; 諸州 麥兩穗、三 一穗 連歲來上。 有司請以此 五瑞爲祥

(加) 海 殄 曲 )井、汾,五 內之歌, 舞之名,舞有六變之象,每變各有樂章,歌詠太祖 一從改製, 二年,太子中允、直集賢院和幪上言:「兄峴嘗於乾德(即中約唐志故事 變 調 象肅 則文武二舞亦當定其名。 共舞 武 功也。 清 六變:一 銀 望改殿庭舊用玄德升聞之舞爲化成天下之舞,天下大定之舞 夏,六變象兵還振 變象登臺講武,二變象潭、泉奉土,三變象炕、越來朝, 周易有『化成天下』之辭, 旅。 每變樂章各一 功業。 今觀來歲 一首。」 謂 詔 文德也; IE. व 會之儀,登 漢 ,請改殿 史有 歌 四變象克 五 忌威 一瑞之 加 庭

制。 崵 三年, 又請 元 取 今朝祥 E 朝 賀 瑞 4, 之殊尤者作爲四瑞樂章,備郊廟奠獻,以代舊曲,詔從之。 再 御朝元殿, 羣臣 上 一壽,復用宮縣、二舞,登歌五 一瑞曲 自 有司 此 遂爲 雖承 定

詔,不能奉行,故今闕其曲。

存造 宮調 太常音律官田琮以九弦琴、五弦阮均配十二律,旋相爲宮,隔八相生,並協律呂,冠于雅樂, 濟 亂 調 羽調 阮 調 羽 側 宮 矣。 七 調 蜀 + ·蔡裔 五絃阮 美。 八仙 雅 Щ 调 四 變 [/4] 訓 太宗嘗謂 樂與鄭 阮 弦法 ---加 黄黄 、瑟調七 齎琴、 商 经产 四絃,增之爲 羽 调 鍾 各 别 -6 曲 凡三曲 調、 調二十六曲 阮詣 造 弦, 鳳 舜 囲 衞 商 (公)。 吟商 新譜三十七卷。 作 無射 . :、碧 股今增之爲九, 不 調 五 中 同 子 三 調金、 書 玉 絃之琴以歌南風, 商 五,其名曰:水、火、金、木、土,則 制 又以新聲被舊曲者,宮調四十三曲 彈 鄭聲淫, 調 調、 宮 曲 側蜀 新聲,詔宰 + 調鶴唳天弄、 四曲 瑟 角調、黴調 角調 調 調 非中 凡造· 變弦法各一。 四曲、黃鍾調 其名日 + 慢 相及 -和之道。 角 九絃琴宮調、鳳吟商 曲 後王因之,復加文武二絃。 調 、鳳吟商 羽調 君、臣、文、武、禮、樂、正、民、心, 近侍 -徵 曲 調 黄黄 咸 十九 **股常思雅** 調 十曲、羽調十 制 聽 金羽 鍾 鳳來儀弄,凡二 宮調鶴唳天弄、鳳 調、 曲, 調 無 五 無射 由 正之音 材 射 是 曲 商 調、角調、徵調、羽調、龍 並 商 商 曲、 中 調 用而 調 調 阮 外獻賦頌者數十人。 十三曲 可以治心, 黄鍾 七曲, 成, 曲 瑟調 不 吟商調鳳來儀弄、龍 至道 悖矣。」因 調 以示 又以 碧玉 瑟調 (七) 角 元年,乃增作九絃 則 中書門下 調 新聲 原古聖之旨 + 九 調、慢 七曲 九曲 命待 奏 十三曲 被 克諧 舊曲 角 仙 記記朱文 二年, 造五. 無 調 羽 射商 因 而 金 尙 弦 徵 仙

仍具圖以獻。 上覽而嘉之,遷其職以賞焉。 自是遂廢拱宸管。

自餘權停廩給,再俾學習,以獎勵之。 律,望示條約。」乃命翰林侍讀學士夏侯嶠、判寺郭贄同按試,擇其曉習月律者,悉增月奉, 真宗咸平四年,太常寺言:「樂工習藝匪精,每祭享郊廟,止奏黃鍾宮一調,未常隨月轉 雖頗振綱紀,然亦未能精備。 蓋樂工止以年勞次補,

而

不以藝進,至有抱其器而不能振作者,故難於驟變。

署工人試補條式及肄習程課。 判太常寺,及令內臣監修樂器。後復以龍圖閣待制戚綸同判寺事,乃命太樂云云、鼓吹兩署 工校其優劣,黜去濫吹者五十餘人。一宗諤因編次律呂法度、樂物名數,目曰樂纂,又裁定兩 景德二年八月,監察御史艾仲孺上言,請修飾樂器,調正音律,乃詔翰林學士李宗諤權

制,不復旋易,與諸宮調皆協。又令仲辛誕唱八十四調曲,遂詔補副樂正,賜袍笏、銀帶,自 擊鎛鍾爲六變、九變。又爲朝會上壽之樂及文武二舞、鼓吹、導引、警夜之曲,頗爲精習。 上甚悅。舊制,巢笙、和笙每變宮之際,必換義管,然難於遽易,樂工單仲辛遂改爲一定之 律準,次令登歌,鍾、磬、塤、箎、琴、阮、笙、簫各二色合奏,筝、瑟、筑三色合奏,迭爲一曲,復 明年八月,上御崇政殿張宮縣閱試,召宰執、親王臨觀,宗諤執樂譜立侍。 先以鍾磬按

第七

餘皆賜衣帶、緡錢,又賜宗諤等器幣有差。 自是,樂府制度頗有 倫 理

在 通禮所載。」 . 尊神,固當嚴奉。 時旣罷兵,垂意典禮,至是詔曰:「致恭明神,邦國之重事;升薦備樂,方册之彝章 先是,惟天地、感生帝、宗廟用樂,親祀用宮縣,有司攝事,止用登歌,自餘大祀,未暇備 舉行舊典,用格明靈。自今諸大祠並宜用樂,皆同感生帝,六變、八變 矧

署因 增用 [禮 祝徹豆,豐安之樂作,一成止,然後理安之樂作,是謂送神。論語曰:『三家者以<u>擁</u>徹。』又周 俱設登歌兩架,<br />
壇下設二十架并二舞,<br />
其朝覲壇前亦設二十架,<br />
更不設熊羆十二案。」從之。 樂師職曰:『及徹,帥學士而歌徹。』鄭玄曰:『謂歌雍也。』郊祀錄載登歌徹豆一章,奏無射 言語 循 禧安之樂爲禪安,飮福禧安之樂爲祺安,別製天書樂章瑞安、靈文二曲,每親行禮用 又作體泉、神芝、慶雲、靈鶴、瑞木五曲,施於朝會、宴享,以紀瑞應。 然則宗廟之樂,禮有登歌徹豆,今於終獻降階之後卽作理安之樂,誠恐闕失,望依舊禮 九月,都官員外郎、判太常禮院孫與上言:「按禮文,饗太廟終獻降階之後,武舞止,太 大中祥符元年四月,詳定所言:「東封道路稍遠,欲依故事,山上圜臺及山下封祀壇前 不作,望如 判太常寺李宗諤與檢討詳議以聞。 [奭所奏。] 從之。 時以將行封禪,詔改酌獻昊天上帝禧安之樂爲封安,皇 宗諤等言:「國初撰樂章,有徹 豆豐安曲辭,樂

舞、引武舞、迎送皇帝則作。 開寶通禮 親祠例,無用樂之文。於是特詔亞、終獻並用登歌。 一舞,故三獻、升降並 十月,眞宗親習封禪儀于崇德殿,覩亞獻、終獻皆不作樂,因令檢討故事 親郊, 壇上設登歌,皇帝升降、奠獻 一用登歌。今山 亞獻、終獻、升降在退文舞引武 上設登歌,山下設宮縣、二舞,其山上圜臺亞獻、終獻準 、飲福 則作樂; 、舞之間。 壇下設宮縣,降神、迎 有司 攝事,不設宮架、 以聞。 俎 有司 、退文 按

宗所撰萬國朝天曲日同和之舞,平晉曲日定功之舞,親作樂辭,奏于郊廟。 以大明之曲尊眞宗,英宗以大仁之曲尊仁宗,神宗以大英之曲尊英宗 是,玉清昭應宮、景靈宮親薦皆備樂,用三十六處。 ·,並望聖製。」詔可之。 五. 年, 聖祖降,有司言:「按唐太淸宮樂章,皆明皇親製,其崇奉玉皇、聖祖及祖宗配位 聖製薦獻聖祖文舞日發祥流慶之舞,武舞日降眞觀德之舞 景靈宮以庭狹,止用二十處。上又取太 自時厥後,仁宗 自

唐 學 有 士承旨劉筠等議曰:「周人奏清廟以祀文王,執競以祀武王,漢高帝、文帝亦各有舞。 而樂舞不作,其失明甚。 事太廟,每室樂歌異名。蓋帝王功德旣殊,舞亦隨變。屬者,有司不詳舊制,奠獻止登 仁宗天聖五年十月,翰林侍講學士孫奭言:「郊廟二舞失序,願下有司考議。」於是翰林 請如舊制,宗廟酌獻復用文舞,皇帝還版位,文舞退,武舞入。

志 第

亞獻 献 、終獻仍用武舞。」詔從之。是時,仁宗始大朝會,羣臣上壽,作甘露、瑞木、嘉禾之訓 酌 郊 體 祀 已,武舞作, 則降神奏高安之曲,文舞已作及皇帝酌獻,惟登歌奏禧安之樂,而縣樂舞綴不作, 至三獻已奠還位則止。 蓋廟室各頭功德,故文舞迎神後各奏逐室之

洞之舞。 廟、大享明堂、祫享, 祀、郊廟、社稷 明年,太后 ,章獻皇太后御前殿, 諸 洞 ,亦多親製。 躬謝宗廟,帝耕籍田、享先農,率有樂歌。 帝皆親製降神、送神、奠幣、 見羣臣,作玉芝、壽星、奇木連理之曲,厚德無疆 瓚祺、酌獻樂章, **共後親祀南郊、享太廟、奉慈** 餘詔諸臣爲之。 · {四 至於常 }海 ?會

明道

初

管之參差亦如鳳翅。 樂器 小 朝,卒無 视 準考按修治 校 理李 者抑 古樂高 丼 景 照預 見 祐 非中度之器 福 五律, 工 元 應。又編 焉。 , 并閱樂工, 罷其不能者。 」乃命直史館 宋祁、 年八月,判太常寺燕肅等上言:「大樂制器歲久, 人,帝御延 視教坊樂高 於是,帝御觀文殿取律準閱視,親篆之,以屬 鍾、餺、磬無 也。 其樂傳之亘古,不刊之法也。 福宮臨閱,奏郊廟五 昔軒轅氏命伶倫 二律。 大小、 煮 輕重、厚薄、長 Ŧi. 代之亂 截竹爲律,後令神瞽協其 + 曲, 雅樂廢壞, 短之差, 因 願聽臣依神瞽律法,試鑄編鍾一處, 問 照樂音高, 內侍李隨 朴剏意造準,不合古法,用之本 銅錫 金石不調,願以周王朴所造律 太常 不 同肅等典其事 命詳 中聲,然後聲應 精, 明年二月,肅等上考定 陳之。 聲韻失美,大者陵, 照言:「朴準 ,又命集賢 鳳 鳴,而 μJ

使度、量、權、衡協和。」乃詔於錫慶院鑄之。 既成,奏御。

爲法 管定法 聞 讀 內 之量爲四百二十星,率一星占九秒,一黍之量得四星六秒,九十黍得四百二十星,以爲十二 悉上有司 學士 都 照逐 ,乃下太常制四 知 於是,杭州 一馮元 、閻文應董其事,中書門下總領焉。 乃詔內侍鄧保信監視羣工。 建議請改制大樂,取京縣秬黍累尺成律,鑄鍾 同心、冠卿、 鄭向言阮逸、蘇州范仲淹言胡瑗皆通 律。 別 照討論樂理,爲 韶潞州取羊頭山秬黍上送於官,照乃自爲律管之法, 照并引集賢校理聶冠卿為檢討雅樂制度故 一代之典。 凡所改制,皆關中書門下詳定以聞。 知古樂,詔遣詣闕。 又詔天下有深達鍾律者,在所 審之,其聲猶高。 其他以樂書獻者, 更用太府布帛尺 別詔 以九 實官, 翰林 亟以 一个季 名 侍

合, 升 銅 短,尺成,與太府尺合,法 爲 十二倍於合, + 龠、合、升、斗 五 合爲升, 月, 照言:「既改制金石,則絲、竹、匏、土、革、木亦當更制,以備獻享。」奏可。 + 斗十倍於升。 升爲 四物,以興 斗, 銘曰「樂斗」。 乃定。 鍾、鎛聲量之法,龠之率六百三十黍爲黃鍾之容, 乃改造諸器,以定其法。 後數月, 潞州上秬黍,照等擇大黍縱累之,檢考長 俄又以鎛之容受差大,更增六龠爲 一合三倍於龠 照乃鑄

先時,太常鍾磬每十六枚爲虡,而四淸聲相承不擊,照因上言:「十二律聲已備,餘四淸 七

志

第

+

九

樂

晉作矣。 也。 為夷則至應鍾四宮而設也。 夫五音:宮爲君,商爲臣,角爲民,徵爲事,羽爲物。 不相凌謂 <del>P</del>] 稱美,實依磬聲。此二器非可輕改。今照欲損爲十二,不得其法,稽諸古制,臣等以爲不 之曰:「前聖制樂,取法非一,故有十三管之和,十九管之巢,三十六簧之竽,二十五弦之瑟, 聲乃鄭、衞之樂,請於編縣止留十二中聲,去四清聲,則哀思邪僻之聲無由而 也。惟君、臣、民三者則自有上下之分,不得相越。故四清聲之設,正謂臣民相避以爲尊卑 之所同也。 之正, 迭相凌謂之慢, 百王所不易也。聲重濁者爲尊, 輕淸者爲卑, 卑者不可加於尊, 古今 且. 十三弦之筝,九弦、七弦之琴,十六枚之鍾磬,各自取義,寧有一之於律呂專爲十二數者? 二,惟照獨 鍾磬,八音之首,絲竹以下受之於均,故聖人尤所用心焉。 今若止用十二鍾旋相考擊,至夷則以下四管爲宮之時,臣民相越,上下交戾,則凌犯之 且聖人旣以十二律各配一鍾,又設黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次,原四清之意,蓋 先是,宋祁上言:「縣設建鼓,初不考擊,又無三鼗,且舊用諸鼓率多陋敝。」於是敕元等 此甚不可者也。其鍾、磬十六,皆本周、漢諸儒之說及唐家典法所載,欲損爲十 見,臣以爲且如舊制便。」帝令權用十二枚爲一格,且詔曰:「俟有知者,能考四鍾 故列聲之尊卑者,事與物不與焉。何則?事爲君治,物爲君用,不能尊於君故 有司別議以聞。」 鍾舊飾旋蟲,改爲龍。乃遺使採泗濱浮石千餘段以爲 春秋號樂,總言金奏,詩頌 起也。」元等駮 縣磬。

义雷 製。 詳 祕 뱝 求 今既 监 鼓 典故而言曰:「建鼓四,今皆具而不擊,別設四散鼓於縣間擊之,以代建鼓。 |尹拙上言:『散鼓不詳所置之由,且於古無文,去之便。』時雖奏可,而散鼓于今仍在。 、靈鼓、路鼓(4)雖擊之皆不成聲,故常賴散鼓以爲樂節,而雷鼗、靈鼗、路鼗闕而未 修正 雅樂,謂宜申敕大匠改作諸鼓,使擊考有聲。及創爲三鼗,如古之制,使先播 乾德四年,

率以 之無 之,以通三鼓。 節 戌 也 夾 亥之位 凡 之位 i樂,而 鍾 翼 擊。 此 lī: 古者, 左鞞林 時 卯之 有上言,以爲雷鼓 也。 也; 法 降 周官鼓人「以晉鼓鼓 神 至 更令改造,山趺上出雲以承鼓,刻龍以飾柱,面各一工擊鼓,一工左執鼗以 鎮 重 撃 爲 節 檢 , 中鼓黃鍾,子之位 宜 位 六 六 鍾,未之位 變,初 成。 隨 也; 馧 月建,依律呂之均擊之。 四 右 靈鼓、路鼓亦如之。 散鼓,如乾德詔書。」奏可。 八面 應姑 也。 [皆三擊,推而左旋,三步則 八面,前世用以迎神,不載考擊之法,而大樂所製,以柱貫中,故擊 洗, 而無合曲之義,大射有二鎛,皆亂擊焉。 坤隅,右應夷則, 金奏」,應以 也,右應大呂,丑之位也。 辰之位 也。 植建 施用。 後照等復以殿 巽隅, 右應仲呂, 巳之位 鼓于四隅,皆有左 申之位 韶依周官舊法製焉。 也; ıĻ 三者,取陽數也。 **庭備** 中鼓南呂, 艮隅,左鞞太簇,寅之位也, 奏, 鞞、右應。 VU. 隅旣隨 也; 酉之位 於是縣內始 後周以十二鎛相生擊 中鼓鞋賓, 乾隅, 月協均, 又載 也;左 左褲 擊以爲節, 有 晉鼓矣。 **鞞無射** 顧 午之位 先引。 應鍾, 中鼓 無以

志

第

則不用此制,所以重備樂尊王制也。」詔從焉。 庭、未及郊廟。 考擊之法, 元等奏言: 「後周嘗以相生之法擊之, 音韻克諧, 國朝亦用隨均合曲, 律,諧曲無不通矣。」眞宗因詔黃鍾、太簇二宮更增文舞、武舞、福酒三曲。 鍾、太簇、裝賓也;六曲者,調別有隆安、正安二曲。 郊廟之縣則環而擊之。宗諤上言曰: 「金部之中,鎛鍾爲難和,一聲不及,則宮商失序,使十二鎛工皆精習, 景德 中,李宗諤領太常,總考十二鎛鍾,而樂工相承,殿庭習用三調六曲。三調者,黃 謂宜使十二鍾依辰列位,隨均爲節,便於合樂,仍得抖施郊廟。 則遲速有倫, 至是,韶元 若軒縣以下 然但施殿 隨月用 等詢

互擊,而立依均合曲之制,則特磬固應不出本均,與編磬相應,爲樂之節也。」詔 宮縣則三十六處,去四隅建鼓,如古便。 若其所用,吉禮則中宮之縣,祀禮則皇地祇、神州地祇、先蠶、今之奉慈廟、后廟,皆應陳設 內宮,遂及柔祀,隋、唐之代,繼有因改。 是,乃詔訪元等曰:「大磬應何法考擊,何禮應用?」元等具言:「古者,特磬以代鏄鍾,本施 **隋制,內宮縣二十處,以大磬代鎛鍾而去建鼓。** 若考擊之法,謂宜同於鎛鍾。比緣詔旨,不俾循環 先皇帝東禪梁甫,西瘞汾陰,並仍舊章,陳於縣奏。 唐武后稱制,改用鍾,因而莫革。及

其凡而不著言其用後先,故旅進輩作而無終始之別。且鼗者,所謂導舞也,鐸者,所謂通鼓 九月,翰林學士承旨章得象等言:「宋祁所上大樂圖義,其論武舞所執九器,經、禮但舉

列别 郦 成 導 也; 也, 所論。」其多,帝躬款奉慈廟,樂縣罷建鼓,始以磬代鎛 舞力始 **尊者**,所謂和鼓也;鐃者,所謂 則 使工人執旌最前,鼗、鐸以發之,錞以和之,左執 鳴鐃以退 m 參以止鼓, 行列, 止鼓旣搖而 築雅以陔步武,鼗、鐸、錞、相皆止而 亂以通鐸? 止鼓也; 相者,所謂輔樂也; 臣謂當舞入之時, 相以輔之,右執雅以節之。 鍾 不作。 左執干, 雅者,所謂陔步也。 如此則庶協舞儀,請 右執 戚, 及舞之 離 寧有 爲 形將 如

去 佾 尤爲失禮。 用文舞。 大鍾 :則干舞在其中,婦人無武事,獨奏文樂也。 禮官又言:「春秋隱公五年:『考仲子之宮,初獻六羽。』何休、范寗等咸謂,不言佾者, 而 舞進干盾,頗戾經旨,請止用文德之舞。」奏可 至唐 前 詔議奉慈之樂,有司 垂拱以來,中宮之縣旣用鎛鍾,其後相承, 沒舊典,已用特磬代鎛鍾,取陰敎尙柔,以靜爲體。 江左宋建平 故儀坤等廟獻武 -、王宏皆據以爲說,故章皇后 舞,備鍾石之樂, 阿獨 今樂 明

則 神 隱 今當鄉法 नि Mi 矣,而 爲 大樂塤,舊以漆飾,敕令黃其色,以本土音。或奏言:「柷,舊以方畫木爲之,外圖 丹 撞擊之法,宜用康成之說。」從之。 鳳 .垂久,用明制作之意有所本焉。 中設 , 西方圖以白,隱 一色,非稱 也。 而 先儒之說曰:『有柄,連底挏之。』 爲騶虞; 北方圖以黑,隱而爲 柷之中,東方圖以青, 又韶以新製雙鳳管付大樂局, 靈 鄭 隱 龜 康 而 爲 成以爲設 中央圖 青 其制, 龍 以黄, 椎其中 南方圖 。合二管以足 图 以時卉 撞之。 以 IÚÏ 爲

志

郀

琴、宮瑟、大阮、大嵇,凡十一種,求備 律聲,管端刻飾雙鳳,施 兩簧焉。 照因自造葦籥、清管、簫管、清笛、雅笛 (10)、大笙、大竽、宮 雅器。韶許以大竽、大笙二種下大樂用之。

如常琴之制而增其弦,皆以象律呂之數。又敕更造七弦、九弦琴,皆令圓其首者以祀 時又出兩儀琴及十二弦琴二種,以備雅樂。 兩儀琴者,施兩弦、十二柱〇〇;十二弦琴

天,方其首者以祀

地

之徵 簇之角、姑洗之徵、南呂之羽作寧安之曲,以祭地及太社、太稷,罷舊靖安之曲 之角、林鍾之徵、黃鍾之宮、太簇之角、南呂之羽作滿安之曲,以酌獻五帝。 更以高安祀五 、應鍾之羽作興安,以獻宗廟,罷舊理安之曲。景安、興安惟乘興親行則用之。 帝乃親製樂曲,以夾鍾之宮、黃鍾之角、太簇之徵、姑洗之羽,作景安之曲,以祀昊天。 一帝、日月,作汰安以享景靈宮,罷舊眞安之曲。 以黄鍾之宮、大呂之角、太簇 以林鍾之宮、太 以姑洗

之曲 買 后之室,作器安之曲以奠瓚、衍安以酌 宮作皇安以奠幣、肅安以酌獻;祈穀祀吴天,太宗 (三配,作仁安以奠幣、紹安以酌獻; 丘,太祖配,以黃鍾之宮作定安以奠幣、英安以酌獻,孟春祀感生帝,宣祖 以 于時制詔有司,以太祖、太宗、眞宗三聖並侑,乃以黃鍾之宮作廣安之曲以奠幣、彰安 一酌虧。 又韶,躬謁奉慈廟章獻皇后之室,作達安之曲以奠瓚、厚安以酌獻,章懿皇 鳥。 皇帝入出作乾安,罷舊隆安之曲。常祀: 配,以 太簇之 至 H 盂 祀

之曲,以七均演之爲八十四台,皆作聲譜以授有司,沖安之曲獨未施行。 安以酌獻,孟冬祭神州地祇,太宗配,以應鍾之宮作化安以奠幣、韶安以酌獻。 又造沖安 賓之宮作恭安以奠幣、英安以酌獻,季秋大饗明堂,眞宗配,以無射之宮作誠安以奠幣、德 夏雩上帝,太祖配、以仲呂之宮作獻安以奠幣、感安以酌獻;夏至祭皇地祇,太祖配,以毅 親製郊廟樂章二

十一曲,财成頌體,告于神明,詔宰臣呂夷簡等分造樂章,參施羣祀

考正聲,以賜羣臣焉。 皆本之於陰陽,配之於四時,建之於日辰,通之於鞮空,演之於壬式遁甲之法,以授樂府,以 副 [注呂相生,并祭天地、宗廟用律及陰陽數配,第五,十二管長短,第六,歷代度、量、衡**。** 义爲景祐樂髓新經,凡六篇:第一,釋十二均;第二,明所主事;第三,辨音聲;第四,

有 石之法、歷世八音諸器異同之狀、新舊律管之差。是月,與新樂幷獻於崇政殿,詔中書、門 皮之工四十九,刮摩之工九十一,搏埴之工十六,設色之工百八十九。起五月,止 下、樞密院大臣預 金石具七縣。 事南 初, 照等改造金石所用員程凡七百十四:攻金之工百五十三, 攻木之工二百十六, 攻 郊,悉以 至於鼓吹及十二案,悉修飾之。今冠卿等纂景祐大樂圖二十篇,以載鎔金鑢 新樂井聖製及諸臣樂章用之。 親焉。 自董監而下至工徒凡七百餘人, 進秩賞賜各有差。其年十一月, 九月,成

以三辰、五靈爲樂器之飾。 旦黜廢而用新器 先是,左司諫姚仲孫言:「照所製樂多詭異,至如煉白石以爲磬,範中金以 臣竊以爲不可。」 臣愚,竊有所疑。 御史曹脩睦亦爲言。 自祖宗考正大樂,薦之郊廟,垂 帝既許照制器,且欲究其術之是 七十年, 作鍾,又欲

## 校勘記

非,故不聽焉。

- (1) 終獻 原脫,據宋會要樂四之一○補。
- (三) 寶儼 「儼」原作「儀」,據本卷上文、宋會要樂一之一改。
- (三) 第二奏 舊唐書卷二八音樂志作「第一奏」。
- (四) 乾德 原作「景德」,據上文及汪海卷一○七改。
- (H) 鳳吟商調 「商」字原脫,據宋會要樂四之一四補。
- (三) 金羽調變弦法各一 「各一」二字原脫,據宋會要樂四之一四補
- (4) 黄鍾調 「調」字原脫,據宋會要樂四之一四補。
- (F.) へんし 太樂 路鼓 「太」下原衍「常」字,據宋會要樂四之一五、玉海卷一〇五 原脫,據宋會要樂二之三、長編卷一一七補

記

CID 十二柱

CIB 太宗 原脫,據宋會要樂二之五補。

(三) 以七均演之爲八十四 「演」字原脫,據宋·會要樂二之六、長編卷一一六補。 「宗」原作「祖」,據本書卷一三二樂志、卷九九禮志和宋會要樂二之六改。

二九五七

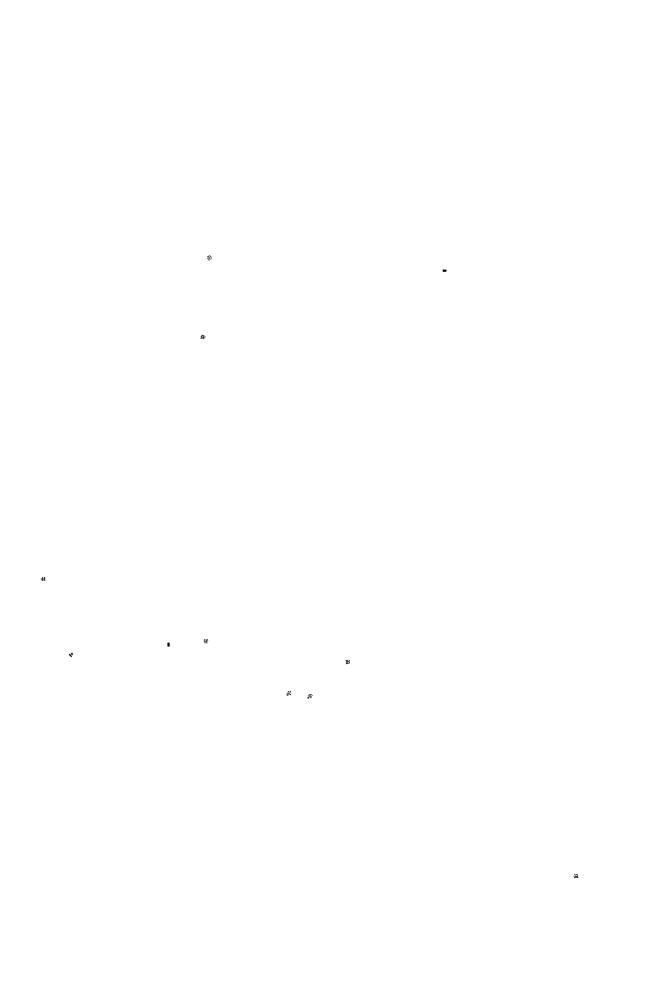

#### 未 支 卷 一 百 一 十 1

## 志第八十

#### 樂二

所以 啻九 以量聲定尺, 執周禮嘉量聲中黃鍾之法及國語鈞鍾絃準之制,皆抑而不用。臣前蒙召對,言王朴 李照鍾下。竊覩御製樂髓新經歷代度量衡篇,言隋書依漢志黍尺制管,或不容千二百 只 寸之長,此則明班志已後,歷代無有符合者。惟察邕銅龠本得於周禮遺範,邕自 高若訥、直集賢院韓琦取鄧保信、阮逸、胡瑗等鍾律,詳定得失可否以聞 景站三年七月,馮元等上新修景站廣樂記八十一卷,詔翰林學士丁度、知 九月,阮逸言:「臣等所造鍾磬皆稟於馮元、宋祁,其分方定律又出於胡瑗算術, 傳 銅龠,積成嘉量,則是聲中黃 明矣。 今議者但爭漢志黍尺無準之法,殊不知鍾有鈞、石、量、衡之制。 (鍾而 律本定矣。 謂管有大小長短者,蓋嘉量旣 制誥胥偃、直 律高 而 成,即 「, 或不 知音, 況 |周 臣 獨 而

志第

之宮 制 可 聲定律 管歌 見 [國語 也 乃取 聲 其 姬 「其中必矣。 李照新 重 代 一鉤,則 聖經 臣 所 鍾 以獨 衡 飜 就 可見 謂 臣昧死欲乞將臣見鑄 加修整,務合周制鍾量法度。 |執|||禮鑄嘉量者,以其方尺深尺,則度 無憑,孰爲稽古? 也; 聲中黃 鍾之宮,則律 有唐張文收定樂,亦鑄 成成 銅甌,再 可見也。 文字已 限半月內更鑄嘉量,以其聲中黃 編 既律、度、量、衡如 寫次,未敢具進。」 可 銅甌,此 見也; 足驗周之嘉 其容 此 一韶送 鬴, 符 量以 度 則 等 則 量 鍾

皆類 井定 劉芳 合。 臣 黍 不 等 能 Ħ 長 以其大黍 粒 爲 以 以 此 決。 臣 + 短七黍,一短三黍。蓋逸等元尺並用一等大黍,其實管之黍大小不均,遂致差異。又其 ,以元 月 分 等檢詳 聞 秬 义阮 ,再累至 了。 度等言:「據鄧保信黍尺二,其一稱用上黨秬黍圓者一黍之長,累百 黍 而 蔡邕 中 尺比 前 逸 者 百 一銅龠, 粒 代 \_\_\_\_ 胡瑗 尺二條,比 量,分寸 黍之廣. 累 一造尺,皆以一黍之廣爲分,唯 廣 鍾律法黍尺, 成尺, 本 略 志 卽 保 爲 同 中 信 亦 一分, 復將管內二 復將 不 元 明言 其 尺 中尉元匡 實 稱 長 龠 用 一百粒 用 黍長 秬 五 |黍再| 黍,一 L 黨 廣 後 以 黍 累者 、累尺。 半 魏 以 長 廣 公孫崇以 頭 \_\_\_\_ 八七黍。 爲 [[] 校之,即 黍之廣 分, 今將保信黃 秬 黍 又律管 再累至尺二 1 1 度 又不 黍之長 者累廣 黍二 同。 貴 一縫以 鍾管內 鍾 累爲寸法二,太常 求 共 龠 條 户, 坂 龠 (E) 柜 枚 制 一、合作、 成尺,與蔡邕 黍 分, () 容秬 黃 比 升、 鍾 三家 逸 百 之聲 · 과· 亦 等元 添千 米立 以 競

共 制 難 又 铜 阮 各 ,以示 以 律管十二枚, 公定奪。」 逸 不 同 治謀。 又言:「太祖皇帝嘗 又 所 鄧保信丼李照所用太府寺等尺及阮逸狀進周禮度量法,其說疏舛,不可依 則 臣等據楚衍等圍九方分之法, 製銅 可且依景表舊尺,俟天下有妙達 稱二量 工亦皆類 詔 和 幌等用景 此。 臣等看詳其鍾、磬各一架,雖合典故、 表尺典修金石 與逸等元尺及所實龠 鍾律之學者,俾考正之,以從周、漢之制。 ,七十年間, **秬黍再累成尺者校之**, 薦之郊 īſij 廟,稽合唐 黍尺一差,

雷 節 使 止 願 一晏殊 用 地 鼓 如 皆率 又令二 兩 舊 埼 五 宗廟 架各 太常 樂, 年 請 同 ·己意別 Ė 枫 建鼓 郊 人搖 月, 亦言:「舊 八 制官詳定以 廟 竊 面 四 復 爲律度, 聞 右 靴 太常舊樂, 用和峴所定舊樂, 司 以 止 井 應之。 諫韓琦言:「臣前 用 樂, 鞞、 聞 朝廷 應 宮 人 共 縣 、考擊, 又所造 因 七 見 十 二 用龍 月, 而施 有 存者,郊 面,備 鳳 一大竽、大笙、雙鳳管、兩儀琴、 李照 綬等言:「李照新樂比 用 鍾磬不 散 奉詔詳定 鼓 識者非之。 別 而 四 造 廟 不 經鐫磨 雷 面 大 撃,李照 禮 鼓 鍾 以 了; 每 , 律,嘗覽景述廣 應樂節, 者 請 今將親 猶 以 復用之。」詔 面 存三縣奇 各 JU 舊樂下三律, 李照 用 隅 祀 建 南 人椎 廢 郊 鼓 + = 七旗 資政殿 ", 不 ·樂記,親照所造樂不 與 而 鎛 鼓, 不 絃 可 (国 ) 甪 衆論 鍾 琴並 重 順 ,止以晉 相 大學士宋綬、三 以遠古之樂 天 應擊 郊 以 行。 左 爲 廟 旋, 之。 無 今既 鼓 殿 所 庭 舊樂, 考據 後用 步 依 Ė 面 μJ 應 以 薦 占 司

志

舊樂,未審||照所作樂器制度,合改與否?」詔:「悉仍舊制,其|李照所作,勿復施用。」

《行安、孝安四曲,餘詔輔臣分撰。 庚戌,詔:「御所撰樂曲名與常祀同者,更之。」 途更常所用 **(安) 酌獻曰精安, 皇帝飮福曰胙安,退文舞、迎武舞、亞獻、終獻皆曰穆安, 徹豆曰歌安, 送安, 酌獻曰精安, 皇帝飮福曰胙安,退文舞、迎武舞、亞獻、終獻皆曰穆安, 徹豆曰歌安, 送** 安,太祖、太宗、真宗位奠幣日信安,酌獻日孝安,司徒奉俎日舊安;五帝位奠玉幣日鎭 當隨月用律,九月以無射爲均,五天帝各用本晉之樂。」於是內出明堂樂曲及二舞名:迎神 圜丘寓祭明堂藏安之曲日宗安, 祀感生帝慶安之曲日光安, 奉慈廟信安之曲日慈安 神曰誠安,歸大次曰憩安;文舞曰右文化俗,武舞曰威功睿德。又出御撰樂章鎭安、慶安、 1減安 康定元年,阮逸上鍾律制議并圖三卷。 皇帝升降行止日儀安,昊天上帝、皇地祇、神州地祇位奠玉幣日鎭安,酌獻日 皇祐二年五月,明堂禮儀使言:「明堂所用樂皆

rH1 徵變者,天、地、人、四時爲七音,凡三十聲爲一曲; 以子母相生,凡二十八聲爲一曲:皆黃 鍾爲均。又明堂月律五十七聲爲二曲,皆無射爲均;又以二十聲、二十八聲、三十聲爲三 ,亦無射爲均,皆自黃鍾宮入無射。 同本律。 六月,內出御撰明堂樂八曲,以君、臣、民、事、物配屬五音,凡二十聲爲一曲; 用宮變、 及御撰鼓吹、警嚴曲、合宮歌並肄于太常 如合用四十八或五十七聲,即依前譜次第成曲,其徹

是月,翰林學士承旨王堯臣等言

聲;正管短者爲均,則通用子聲而成五音。然求聲之法,本之於鍾,故國語所謂「度律 爲十二子聲之鍾,故有正聲、子聲各十二。」子聲卽淸聲也。 定以管, 奉韶與參議阮逸所上編鍾四清聲譜法, 又制十二鍾準爲十二正聲,以律計自倍半。 請用之於明堂者。 說者云:「半者,準正聲之半,以 其正管長者爲均,自用 竊以律呂旋宮之法旣 IE

均鍾」者也

律焉 爲十四至,宮、商各置一,是謂「縣八用七」也;或以二十四爲一處,則清、正之聲備。 故唐制以十六數爲小架,二十四爲大架,天地、宗廟、朝會各有所施。 ;或以二十一爲一虡者,以一均聲更加濁倍;或以十六爲一虡者,以一均淸、正 其編金石之法,則歷代不同,或以十九爲一虡者,蓋取十二鍾當一月之辰,又加七

則黃 以下,不容更有濁聲。一均之中,宮弱商彊,是謂陵僭,故須用子聲,乃得長短相敍。 自角而下,亦循茲法。 考之實有義趣。 |律俱長,並當用清聲,如此則音律相諧而無所抗,此四清聲(k)可用之驗也。 至他律 鍾爲商、太簇爲角;應鍾爲宮,則大呂爲商、夾鍾爲角。 今太常鍾縣十六者,舊傳正聲之外有黃鍾至夾鍾四淸聲,雖於圖 蓋自夷則至應鍾四律爲均之時,若盡用正聲,則宮輕而商重,緣宮聲 故夷則爲宮,則黃鍾爲角;南呂爲宮,則大呂爲角;無射爲宮, 蓋黃鍾、大呂、太簇、夾鍾 典未明所出,然

志

爲宮,其長短、尊卑自序者,不當更以淸聲間之。

瑟 卽 五器本無清聲,五絃阮、九絃琴則有太宗皇帝聖制譜法。 i未見其法。 又據大樂諸工所陳,自磬、簫、琴、和、巢笙五器本有清聲,塤、箎、竽、筑、 自唐末世,樂文墜缺,考擊之法久已不傳。今若使匏、土、絲、竹諸器盡求清聲, 至歌工引音極唱,止及黃

鍾淸聲。

爲律,明人皆可及。 宮之時,商、角依次並用清聲,自餘八均盡如常法。 別 隨鍾石教習;本無清聲者,未可剏意求法,且當如舊。 無差戾。 臣等參議,其淸、正二聲旣有典據,理當施用。 其阮逸所上聲譜,以淸濁相應,先後互擊,取音靡曼,近於鄭聲,不可用 若疆所不至,足累至和。請止以正聲作歌, 自今大樂奏夷則以下四均正律爲 至於絲、竹等諸器舊有淸聲者,令 惟歌者本用中聲,故夏禹以聲 應合諸器亦自是一音,

詔可。

飲 福用之一七律相生一曲,退文舞、迎武舞及亞獻、終獻、徹豆用之。 七 月, 御撰明堂無射宮樂曲譜三, 皆五十七字, 五音一曲, 奉俎用之; 二變七律一 曲,

氣所用舊法,若於親行大變,卽所未安。 且明堂之位,木室在寅,火室在巳,金室在申,水室 是月,上封事者言:「明堂酌獻五帝精安之曲,並用黃鍾一均聲,此乃國朝常祀、五 一時迎

獻青帝 獻神之樂亦當用五行本始月律,各從其音以爲曲。其精安五 在亥,蓋木、火、金、水之始也;土室在西南,蓋上王之次也。 詔 啉 制官同太常議,而堯臣等言:「大饗日迫,事難猝更。」詔俟過大禮詳定以聞 仲呂爲徵 ,<br />
獻赤帝;林鍾爲宮,獻黃帝;夷則爲商,獻白帝;應鍾爲羽,獻黑帝。 一曲,宜以無射之均:太簇爲角, 既皆用五行本始所王之次,則

今將 吹令 奏 鄧保信、阮逸、盧昭序同太常檢詳典禮,別行鑄造。 又 鍾 一聲制 出 戺 九十一曲徧作之,因出太宗琴、阮譜及御撰明堂樂曲音譜,幷按習大樂新錄,賜羣臣。 ŻΚ 有 新製頌塤、匏笙、洞簫,仍令登歌以八音諸器各奏一曲,遂召鼓吹局 九月,帝服鞾袍,御崇政殿,召近臣、宗室、館閣、臺諫官閱雅樂, 事于明堂,然世鮮知音,其令太常並加講求。」時言者以爲鎛鍾、特罄未協音 至樂工 度 徒吏緡錢有差。 帝旣閱雅樂, 謂輔臣曰:「作樂崇德,薦之上帝,以 太常薦太子中舍致仕胡瑗曉音,詔同定 自宮架、登歌、舞佾之 按警場,赐 律,詔 唨 大樂、鼓 祖考。 令

閏十一月,詔曰:

中興,至明帝時始改「大予」之名,唐高祖造邦,至太宗時孝孫、文收始定鍾律,明皇方 周 武 、受命, 股 聞 古者作樂,本以薦上帝、配祖考,三、五之盛,不相沿襲,然必太平,始克明備 至成王 時始大合樂; 漢初 亦沿舊樂,至武帝時始定泰一、后上 樂詩 光武

志

成唐樂。 是知經啓善述,禮樂重事,須三四世,聲文乃定。

禮樂官,以天地、五方、神州、日月、宗廟、社蜡祭享所用登歌、宮縣, 鮮並,互詆胸臆,無所援據,慨然希古,靡忘于懷。 古合今,調諧中和,使經久可用,以發揚祖宗之功德,殷何憚改爲?但審聲、驗書,二學 訪求,終未有知聲、知經可信之人。嘗爲改更,未適茲意。中書門下其集兩制及太常 轉律之法,屢加按覈。然念樂經久墜,學者罕傳,歷古研覃,亦未究緒(七)。 國初 亦循用王朴、竇儼所定周樂,太祖患其聲高,遂令和峴滅一律,眞宗始議隨月 審定聲律是非,按 頃雖: 博加

博通今古,願同詳定,及乞借參知政事高若訥所校十五等古尺。並從之。 於是中書門下集兩制、太常官,置局於祕閣,詳定大樂。王堯臣等言:天章閣待制趙師民

謂國朝七廟之舞,名雖不同,而干羽並用,又廟制與古異。及暖建言,止降詔定樂名而已。 初,胡瑗請太祖廟舞用干戚,太宗廟兼用干羽,眞宗廟(己用羽籥,以象三聖功德。然議者 尺律者上之。二月,詔兩制及禮官參稽典制,議定國朝大樂名,中書門下審加詳閱以聞 三年正月、詔徐、宿、泗、耀、江、鄭、淮陽七州軍采磬石,仍令諸路轉運司訪民間有藏古 七月,堯臣等言:「按太常天地、宗廟、四時之祀,樂章凡八十九曲,自景安而下七十五

章,率以『安」名曲,豈特本道德、政教嘉靖之美,亦緣神靈、祖考安樂之故。 臣等謹上議,國

於神明,日『大』且『安』,誠得其正。」 沖人蒙成定之業,雖因世之迹各異,而靖民之道同歸。以之播鍾球、文羽籥、用諸郊廟、告 所安(三),其仁厚。祗覽所議,熟復于懷。恭惟神德之造基,神功之戢武,章聖恢淸淨之治, 之未安,其功大;二宗之致太平也,安天下之既安,其德盛;洎肸之承聖烈也,安祖宗之 今禮官、學士迨三有事之臣,同寅一辭,以大安之議來復。 且謂: 藝祖之戡暴亂也,安天下 朕憫然念茲,大懼列聖之休未能昭揭於天下之聽,是用申敕執事,遠求博講而考定其衷。 <u>武以象伐,傳之不朽,用此道也。國家舉墜正失,典章交備,獨斯體大而有司莫敢易言之。</u> 義以知德。蓋名者,德之所載,有行遠垂久之效焉(10)。故器以紹堯,夏以承舜,獲以救民, 朝樂宜名大安。」詔曰:「朕惟古先格王隨代之樂(云),亦旣制作,必有稱謂,緣名以討義,繇

股 容九斗三升五合,而其重加至應鍾重一百四十八斤:並中新律本律。 九升五合,重一百六斤;大呂以下十一鍾並與黃鍾同制,而兩欒間遞減半分(四, 每 尺二寸行意,鼓六,鉦四,舞六,甬、衡丼旋蟲高八寸四分,遂徑二寸二分,深一寸二釐,篆帶 長二尺,博一尺,鼓三尺,博六寸九分寸之六,絃三尺七寸五分; 面 .縱者四、橫者四,枚景挾鼓與舞,四處各有九,每面共三十六,兩欒間一尺四寸,容九斗 十二月(三),召兩府及侍臣觀新樂于紫宸殿,凡鎛鍾十二.黃鍾高二尺二寸半.于廣一 太簇以下股長尺八寸, 特磬十二:黃鍾、人呂

志

以下 厚、無長短,亦非也。 股爲二,鼓爲三。參分其股博,去其一以爲鼓博; 百六斤,小鍾乃重一百四十八斤,則小鍾厚,非也。 以其一爲之厚,小鍾十分其鉦間,以其一爲之厚。」則是大鍾宜厚,小鍾宜薄。今大鍾重一 博 九寸,鼓二尺七寸,博六寸,絃三尺三寸七分半,其聲各中本律。 遞加其厚,至應鍾厚三寸五分。 詔以其圖送中書。 三分其鼓博,以其一爲之厚。」今聲無博 又:「馨氏爲馨,倨句一矩有半,博爲一、 議者以爲潤禮:「大鍾十分其鼓問, **黄鍾厚二寸一分,**大呂

黄 君 皇祐中黍尺爲法,鑄大呂、應鍾鍾馨各一,即見形制、聲韻所歸。」奏可 說口声,其康成、穎達等卽非身曾制作樂器。 意言之,亦自云假設之法。 但聲有尊卑耳,不必在其形體也。 鍾律聲。 弱臣疆之象。今參酌其鎛鍾、特磬制度,欲且各依律數,算定長短、大小、容受之數,仍以 鍾才四分之一。 五 年四月,命參 若隨律長短爲鍾磬大小之制行,則黃鍾長二尺二寸半,減至應鍾,則形制大小比 是磬有大小之制」者公司,據此以黃鍾爲律。 又九月、十月以無射、應鍾爲宮,卽黃鍾、大呂反爲商聲,宮小而商 知政事劉沆、梁適監議大樂。是月,知制誥王洙奏:「黃鍾爲宮最尊者, 孔穎達作疏,因而述之。據歷代史籍,亦無鍾磬依律數大小之 言鍾磬依律數爲大小之制者,經典無正文,惟鄭 。至如言『麐前長三律,二尺七寸;後長二律,一 臣曾依此法造黃鍾特馨者, 康成 上得林 大、是 77

聚議 整不 賞。 紫宸殿閱太常新樂,議者以鍾之形制未中律度,遂斥而不用,復詔近臣詳定。 議, 而 可輕議? 並 磬 欲 也 有 然未能 (求三代之音,不亦難乎?且阮逸罪廢之人,安能通聖明述作之事? 能 大 朝廷制樂數年,當國財 五 mi 小,黄 諧 今十二 月 王拱辰欲更前史之義,王洙不從,議論喧嘖。 ', 翰 西漢去聖尚近,有制氏世典大樂,但能紀其鏗鏘,而 裁定其當 。故臣 鍾 林學士承旨王拱辰言:「奉韶詳定大樂,比臣 鍾磬、 九寸 |竊有| 最長,其氣陽, 一以黃鍾爲率, 疑, 請以新 請下詳定大樂所,更稽 匱乏之時,煩費甚廣。 成鍾 | 蓉與祖宗舊樂參校其聲,但取諧和近雅者合用之。 | 其象土, 與古爲異。 其正聲爲宮, 古義參定之。」是月, 臣等亦嘗詢逸、暖等, 器既成矣,又欲改爲, 夫樂之道,廣大微妙,非 至局, 鍾磬已成。 爲諸律之首, 不 能言其義。 知諫院 指言。依 務為 濫 雖命 君 况 竊緣律有 李兌言「襲者 異說, 今又 德之象, 知音 竊間景文院 兩府大臣 律 大 千餘 入神,豈 欲 小 長知 不 規恩 則 μŢ

判官觀 古無並 非先王薦上帝、 八月, 六月, 新樂丼新作晉鼓。 用二樂之理,今舊樂高,新樂下,相去一律,難 帝御紫宸殿奏太常新定大安之樂,召輔臣至省府、館閣 詔:「南郊姑 配祖考之意。」帝以爲然。 用舊樂,其新定大安之樂,常祀及朝會用之。」翰林學士胡宿上言 乃以暖爲大理寺丞, 逸復尚書屯田員外郎, 保信領榮州防禦使、 九月, 御崇政殿,召近臣、宗室、臺諫、省府推 並用。 且新樂未施郊廟,先用之朝 ·預觀焉,賜詳定官器 幣有

志

東 頭 供 奉官賈宣 一吉爲內殿承制,並以制鍾律成,特遷之。

得古 景王 月 衞 萬 乃協。 下 高,乃作新樂,下其聲。 ,既具而 II. 御 -, 子子 無 政得 編 製恭 ηIJ 和 射鍾無異, 鍾一,工人不敢毁,乃藏於太常。 然照卒莫之辨。 之介 失,豈樂所召哉?」二年,潭州 元 謝 大 孫孫 年, 樂章。 |雨雪,至壓宮架折, 永寶用。」叩其聲,與計鍾夷則清聲合,而 言者多以陰陽不和由大樂未定。 不揚。 上將有眩惑之疾。」 是月,詔 又朴所制編 太常歌工病其太濁,歌不成聲,私路鑄工,使減銅齊,而聲稍清, 其鎛鍾 恭謝 又長甬 帝於禁中 用舊樂 鍾皆側 嘉祐 而震掉,聲 上瀏陽縣所得古鍾,送太常。 鍾不 ·跣而告天,遂暴感風眩, 元年正月, (垂,照、暖皆非之。 知何代所作,其銘云:「粤朕皇祖 帝曰:「樂之不合於古,久矣。 不 和。 帝御大慶殿受朝, 其形側 著作佐 及照將鑄鍾,給銅於鑄瀉務, 垂。 郎 人以義叟之言爲驗。 劉義曳謂人曰:「此 暖後改鑄, 初,李照斥王朴樂音 前一 夕, 寶龢 正其鈕 水旱之來, 殿庭設仗 鍾, ,粤斯 興周 使 歌

章懷 福奏禧安, 旭 奏大統 (皇后 JL 年 、太宗奏大昌 九月, 奏和安, 亞獻、終獻奏祗安, 御製給 迎神、 []真宗 送神奏懷安, 享樂舞名 奏大治, 退文舞、迎武舞奏顯安, 僖祖奏大基,順祖奏大祚,翼祖奏大熙,宣祖奏大光,太 孝惠皇后奏淑安,孝章皇后奏靜安,淑徳皇后 皇帝升降奏肅安, 皇帝歸大次奏定安,登樓禮成奏聖 奠瓚奏顧安,奉俎、徹豆奏充安,飲 奏柔安,

等撰 (大)祚 回奏采夾,文舞日化成治定,武舞日崇功昭德。 至采茨 曲 一詞十八。七年八月,御製明堂迎神樂章 帝自 ·,皆肄于 [製迎神、送神樂章,詔字臣富弼 太常

宗廟 失而 樂之始終,顧豈容有缺 也。 球與柷、敔之在堂,故,俱曰:『堂上堂下,各有柷、敔也。』今陛下躬祠 合八音之和。」於是下禮官議,而堂上始 今郊廟升歌之樂, 、社稷,事于 翰林學士王珪言:「昔之作樂,以五聲播於八音, 山 Щ 鬼神,使鳥獸盡 耶? 有金、石、絲、竹、匏、土、革而 且樂莫隆於韶,書日 感,况於人乎? 置 祝、敌 『憂擊』,是柷、敔之用。旣 無木音。 調和諧合而 然則樂雖盛而 夫所謂柷、敔者 與治道通 明堂, 音虧, 云下 未知 了 先 王 用 於 天 地 、 宜韶有司考樂之 M 其所以爲樂 聖人用 擊 鼗, 以著 知 鳴

是。 所至, 灌 同者 祭天以煙爲歌 日 字廟 爲 「伏請」 歆 宗 又祕 其不有樂, 神之始 廟 應 閣校理 活用樂。 加 用樂,其在 此 以以 神之始 則天 | 裴煜奏:「大祠與國忌 宜 裴寬立議,廟尊忌卑則作樂,廟 /腥爲 也。 地、 廟則 门以以 陳饌之始。 然樂所以降格 日月、社稷之祠用樂,明矣。 <u>M</u>. 如寬之議。 爲陳饌之始; 然則天地、宗廟皆以樂爲致神之始,故曰大祭有三始 所冀略輕存重 同 神 [者,有] 祇, 祭地以埋為歌 非以 司 卑忌尊則備 援舊制, 適一已之私 臣以 ,不失其稱。 神之始,以血 為 禮樂備 凡大 m 也。 不 。」下其章禮官 祠 奏。 m 謹 天 不作。 案開 地、 中書令張說以寬 為陳饌之始 元 忌 月、社稷 中 禮部 日 ,議曰:「傳稱 必哀, 志有 建言,忌 以與忌 宗廟以 議爲 日

志

林 以 洞 尊 陽,故樂之音聲號 此 學士王珪等以爲:「社稷,國之所尊,其祠 卑,欲 天 永 奏樂以求神,先求於陽 也。 地、 神, 天地之間 依唐 先求 日月、九宮、太一及蜡百 制 諸 及 陰 虚 公國朝故 也。 呼召於天地之間,庶幾神明聞之, 豁而不見其形者, 然則天神、地祇、人鬼之祀不可去樂,明矣。今七廟 也; 事:廟祭與忌同日,並 次灌地求神於陰,達于淵泉也。 神, 並請作樂; 陽也。 日岩 鬼神居天地之間, 一縣而 與別 社稷以下 不 因而 廟諸后忌同者,伏請亦不 作; 來格, ·諸祠 其與別 周 旣 故祭必求 人尙臭,四時之祭,先灌 不可以人道接 卑於廟, 廟 諸 后忌同者 諸陽。 連室,難分廟忌之 則樂可 去樂。」詔 也。 商 ,作之; 若 不 作。 聲屬 可。 地 於

禮官 音克 此 售 曲 舞 典,文武 象征 英宗治 是進 諧,祖考來格,天子親執珪幣,『相維辟公』, 『嚴恭寅畏』, 可謂極矣。 立 於架 退同 伐,柔毅 上言:「南郊、太廟二舞郎總六十八,文舞罷,舍羽籥, 二舞各用八佾,凡祀圜丘、祀宗廟,太樂令率工人以 南。 平元年六月,太常寺奏,仁宗配饗明堂, 一時,行綴先定, 又文舞出,武 舒急不侔,而所法所 步武 (舞入,有送迎之曲,名曰)舒和 容體 習 亦 各應樂節。 異, 不當 中易也。 夫玄德升聞之舞云。象揖 奠幣歌誠安, ·, 亦 日 竊惟 入,就位,文舞 執 同和 Ŧ 酌獻歌德安。 天神皆 戚, 凡三十一 就爲武 降, 而舞者紛然縱橫 人,陳於架北 地 護,天下大定 舞。 二年 祇 章 皆出, 止用 臣謹按 九月,

天地、祖考,而舞者减其半:殊未爲稱。 於下,進退取舍,蹙迫如是,豈明有德、象有功之誼哉?國家三年而躬一郊,同殿而享八室, 司之職不敢廢也。 而 舞者闕如,名曰二舞,實一舞也。 伏請南郊、太廟文武二舞各用六十四人,以備帝王之禮樂,以明祖宗之 且如大朝會所以宴臣下,而舞者備其數; 事有近而不可迹,禮有繁而不可省,所繫者大,而 郊廟所以事

詳定朝會及郊廟禮文官於樂節有議論,率以時考正之。」 儉,不自暇逸。踐祚未幾,而恩行威立,固已超軼百王之上。 名未立, 亡以詔萬世。 四年八月,學士院建言:「國朝宗廟之樂,各以功德名舞。 請上樂章及名廟所用舞日大英之舞。 今厚陵復土,祔廟有期, 自後禮官、御史有所建明,而 洪惟英宗,繼天遵業,欽明勤 而樂

功德。」奏可

|神宗||熙寧||九年,禮官以宗廟樂節而有請者三:

其一、今祠太廟興安之曲,舉柷而聲已過,舉敔而聲不止,則始終之節未明。

祭用樂,一奏將終,則憂敔而聲少止,擊柷則樂復作,以盡合止之義

變,六變用六,九變用九,則樂舞始終莫不應節

其二、大樂降神之樂,均聲未齊,短長不協,故舞行疾徐亦不能一。請以一曲爲

志第八十 樂二

其三、周人尙臭,蓋先灌而後作樂;本朝宗廟之禮多從周,請先灌而後作樂。

元豐二年,詳定所以朝會樂而有請者十:

之曲,堂下吹笙,瑞木成文之曲,一歌一吹相間;第四爵,合樂奏靈芝之曲,堂上下之 沃、靈芝之曲。 相、諸司三品、尚書省四品及宗室、將軍以上、班分東西入,正安之樂作,至位,樂止。 乃奏樂引三品以上官, 樂上。 上之樂隨歌而發;第二爵,笙入奏慶雲之曲,止吹笙,餘樂不作;第三爵,堂上歌嘉禾 其二、今朝會儀:舉第一爵,宮縣奏和安之曲,第二、第三、第四,登歌作慶雲、嘉 其一、唐元正、多至大朝會,迎送王公用舒和,開元禮以初入門舒和之樂作,至位, 蓋作樂所以待王公,今中書、門下、親王、使相先於丹墀上東西立,皇帝升御坐, 則是合樂在前、登歌在後,有違古義。請:第一爵,登歌奏和安之曲,堂 未爲得禮。 請侍從及應赴官先就立位,中書、門下、親王、使

願揖,三步三揖,四步爲三辭之容,是爲一成。 左執籥,右秉翟,分八佾,二工執纛引前,衣冠同之。 舞者進蹈 一成,至第三表爲再成,至,北第一表爲三成,覆身卻行至第三表爲四成,至第二表爲五 其三、定文舞、武舞各爲四表,表距四步爲酇綴,各六十四。 餘成 於如之。 自南第一表至第二表爲第 安徐,進一 文舞者服進賢冠(云), 步則 邴 兩 相

樂交作。

成,復至南第一表爲六成,而武舞人。 ,實無所本。 聶崇義圖,羽舞所執類羽葆幢,析羽四重,以結綬系於柄,此纛翳之 今文舞所秉翟羽,則集雉尾置於髹漆之柄,求之

請按圖以翟羽爲之。

狀,振鐸、搖鼗、擊鼓,和以金錞,廢蠲鳴鐃,復至南第一表爲六變而舞畢。古者,人君自 樂六奏,每一奏之中,率以戈矛四擊刺。戈則擊兵,矛則刺兵,玉戚非可施於擊刺,今 舜人武,故服冕執于戚。若用八佾而爲擊刺之容,則舞者執干戈。說者謂武舞戰象, 分左右而跪,以右膝至地,左足仰起,象以文止武爲五變;舞蹈而進,爲兵還振旅之 身嚮堂(110),卻行而南,至第三表爲四變;乃擊刺而前,至第二表回易行列,舂、雅節步 發揚蹈厲,爲猛賁趫速之狀。每步一進,則兩兩以戈盾相嚮,一擊一刺爲一伐,四伐爲 然後左右夾振鐸,次擊鼓,以金錞和之,以金鐲節之,以相而輔樂,以雅而陔步。舞者 位,堂上長歌以咏嘆之。於是播鼗以導舞,舞者進步,自南而北,至最南表,以見舞漸。 分八佾於南表前,先振鐸以通鼓,乃擊鼓以警戒,舞工聞鼓聲,則各依酂綴總干正立定 一成,成謂之變。至第二表爲一變;至第三表爲二變;至北第一表爲三變;舞者覆 二,四工舉;二工執鐲、執鐃;執相在左,執雅在右,亦各二工;夾引舞者,衣冠同之。 其四、武舞服平巾幘,左執干,右執戈。 二工執旌居前;執鼗、執鐸各二工;金錞

舞執干戚,蓋沿襲之誤。請左執干,右執戈。

之上,巢笙、和笙各二人,其數相敵,非也。蓋鄉射乃列國大夫、士之禮,請增倍爲八 人,丹墀東西各三巢一和。 其五、古之鄉射禮,三笙一和而成聲,謂三人吹笙,一人吹和。 今朝會作樂, 丹墀

類。 十有二,依李照所奏,以月建爲均,與鎛鍾相應。 鞞、應在建鼓旁,是亦朔鼙、應鼙之 請將作樂之時,先擊鼙,次擊應,然後擊建鼓。 其六、今宮縣四隅雖有建鼓、鞞、應,相傳不擊。|乾德中,詔四建鼓并左右鞞、應合

鼓,詔可,而樂工積習亦不能廢。 其七、今樂縣四隅設建鼓,不擊,別施散鼓於樂縣內代之。 李照議作晉鼓,以爲樂節。 請樂縣內去散鼓,設晉鼓 乾德中,尹拙奏宜去散

以鼓金奏。

玉磬,故進之使在上,若擊石拊石,則當在庭。 憂壓則柷、敔,球則玉磬,搏拊所以節樂,琴瑟所以詠詩,皆堂上樂也。 母,遂於堂上設歌鍾、歌馨,蓋歌鍾則堂上歌之,堂下以鼓應之耳(三)。 其九、以天子禮水之,凡樂事播鼗,擊頌磬、笙磬,以鍾鼓奏九夏,是皆在庭之樂; 其八、古者,瞽矇、眡瞭皆掌播鼗,所以節一唱之終。 後世不原於此,以春秋鄭人路晉侯歌鍾 請宮縣設鼗,以爲樂節。 磐本在堂下,尊 歌必金奏相

築廣, 采玉造小磬, 蓋取舜廟鳴球之制。<br />
後周登歌, 備錄鍾磬, 隋、唐迄今, 因襲行之, 和,名曰歌鍾,則以節歌是已,豈堂上有鍾邪?歌磬之名,本無所出,晉賀循奏置登歌

皆不應禮。 請正、至朝會,堂上之樂不設鍾磬。

**真之下,繫以偶歌琴瑟,非所謂升歌貴人聲之義。今堂上琴瑟,比之周制,不啻倍蓰,** 制也。禮「登歌下管」,貴人聲也,故儀禮瑟與歌工皆席于西階上。隋、唐相承,庭中磬 子八人,則瑟與歌皆四人矣。魏、晉以來,登歌五人,隋、唐四人,本朝因之,是循用周 Щį 一歌工止四人,音高下不相權。蓋樂有八音,所以行八風,是以舞佾與鍾磬俱用八為 請罷庭中歌者,堂上歌爲八,琴瑟之數放此,其箏、阮、筑悉廢。 其十、古者,歌工之數:大射工六人,四瑟,則是諸侯鼓瑟以四人(三) 歌以二人; 天

制。 其上下樂節荷不相應,則繁亂而無序。況朝會之禮,起於西漢,則後世難以純用三代之 其堂上鍾聲、庭中歌工與箏筑之器,從舊儀便。」遂如太常議。 太常以謂:「堂上鍾磬,去之則歌聲與宮縣遠。 漢、唐以來,宮室之制蹇廣,堂上益遠庭

#### 校勘記

以一黍之長累爲寸法 忐 第 八 + 校 勘 Ė 「累」字原脫,據魏書卷一〇七上律歷志、宋會要樂二之一 一四補。

- (三)元匡 「匡」原作「正」,係避趙匡胤諱,據魏書卷一〇七上律歷志、魏書卷一〇九樂志改。
- (三) 尺二條 「尺二」原倒,「條」字原脫、據宋會要樂二之一五改補
- 鍾磨不經鐫磨者猶存三縣奇七虞 宋會要樂二之二〇本句作「舊樂鍾磬內不經李照鐫磨者見

存餘七架」。

- (至) 以一均清正爲十四 「一」字原脫,據長編卷一六八補。
- (云) 四清聲 「聲」原作「鍾」,據宋會要樂二之二二、長編卷一六八改。
- (七) 學 者罕傳歷古研單亦未究緒 「傳」原作「專」,「究」原作「完」,據宋會要樂四之二二改。
- (天) 眞宗廟 「廟」字原脫,據上文和長編卷一七〇補。
- (先) 古先格王隨代之樂 朱會要樂五之一、宋大詔令集卷一四九國樂名大安詔 「格」作「哲」,「之」
- 作「立」。
- $\frac{1}{2}$ 有行遠垂 **外之效焉** 「有」原作「而」,「效」原作「致」,據長編卷一七〇改。
- 安祖宗之所安 「所」字原脫,據宋大詔令集卷一四九國樂名大安詔補。
- 據宋會要樂五之二、長編卷一七三,「召兩府及侍臣觀新樂于紫宸殿」是皇滿四年十二
- 月事,此處脫「四年」二字。

○○一于廣一尺二寸「于」字原脫,據宋會要樂五之二、玉海卷一○九補。

三 亦無鍾 磨依律數大小之說 「律」字原脫,據上文和宋會要樂五之三補。

云 是磬有大小之制者 「之制」二字原脫,據周禮考工記罄氏孔疏、朱會要樂五之三、長編卷一七

四補。

(1t) 爲鍾磬大小之制 「磬」字原脫,據同上書同卷補。

문 玄德升聞之舞 「玄」原作「至」,據本書卷一二六樂志、宋會要樂四之一二改。

口的文舞者服進賢冠 「文」字原脫,據通考卷一四五樂考補。

舞者 覆身嚮堂 「堂」原作「空」,據通考卷一 四五樂考改。

 $\cong$ 堂下以鼓應之耳 「鼓」上原衍「鍾」字,據長編卷二九九刪。

물 四瑟則是諸侯鼓瑟以四人 「是諸侯」三字和「鼓」下「瑟」字原脫,據長編卷二九九補。

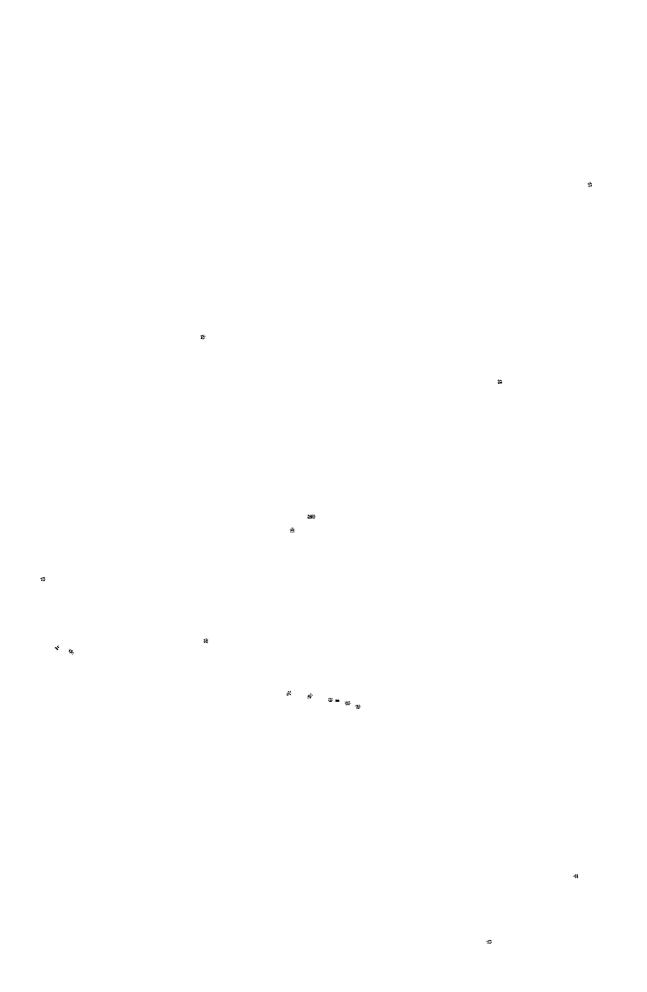

# 宋史卷一百二十八

# 志第八十一

#### 樂三

失。 而几亦請命楊傑同議,且請如景祐故事,擇人修製大樂。 元豐三年五月, 詔祕書監致仕劉几赴詳定所議樂,以禮部侍郎致仕范鎭與几參考得 詔可。

# 初,傑言大樂七失:

律,或章句已闋 聲,八音、律呂皆以人聲爲度(己),言雖永,不可以逾其聲。 則 失之則洪; 輕; 土聲函胡,失之則下,竹聲淸越,失之則高,絲聲纖微,失之則細,革聲隆大, 曰歌不永言,聲不依永,律不和聲。 匏聲叢聚,失之則長;木聲無餘,失之則短。惟人稟中和之氣而有中和之 而樂音未終,所謂歌不永言也。 蓋金聲春容,失之則重;石聲温潤,失之 請節其煩聲,以 今歌者或詠 一聲歌 言而 言。 濫 且詩言 及數

志第八十一 樂三

樂,託樂器以寫音,樂本效人,非人效樂者,此也。 人志,詠以 爲歌。 五聲隨歌, 是謂依詠; 律呂協奏,是謂和聲。 今祭祀樂章並隨月律,聲不依詠,以 先儒以爲依人音而制

詠依

律不和聲,以聲和律,非古制

也。

清爲 用之已久,而聲至和 本,乃倍之爲十六。 樂合奏,以金爲首。 音 何 臣子、故其四 從 而 八音不諧, 譜哉? [聲日淸聲,或日子聲也。 今巢笙、和笙,其管 則 且十二者,律之本聲;而四者,應聲也。 鐘、磬、簫者,衆樂之所宗, 鐘磬闕四清聲。 編 鐘 、磬、簫宜 十九, 虞樂九成,以簫爲主; 商樂和平,以磬爲依; 用四子聲以諧 李照議樂, 以十二管發律呂之本聲, 則天子之樂用八,鐘、磬、簫,衆樂之 八音 始不用四清聲, 本聲 重大 以七管爲應聲。 是有 為君父,應聲輕 本 前 無 應, 周

琴、瑟、塤、箎、笛、簫、笙、阮、筝、筑奏 煩 M 掩 衆器,遂至奪 金石 奪倫。 倫,則餺 樂奏 鐘、特磬、編鐘、編磬節 擊, 諸器皆以其聲應, 一聲,則 (餺鐘 一、特磬、編鐘、編磬連 既不可以不及,又不可以有餘。 奏與衆器 同,宜勿連 擎三聲(三); 野。

南; 象六 四變象荆湖來歸,所向宜南; 五變象邛蜀納款,所向宜西; 六變象兵還振族, 師 初 目 舉,所向宜北三; 舞 不 ·象成。 國 朝 郊 二變象上黨克平,所向宜北; 廟 之樂, 先奏文舞, 次奏武 舞, 三變 而 象維揚底定, 武 舞容節 六 變: 所向宜 所 變 東

[ii] '自. 北而南。 今舞者發揚蹈厲、進退俯仰,旣不足以稱成功盛德,失其所向,而文舞容

節尤無法度,則舞不象成也。

也; 往來條理,釋如也一然後成。今樂聲不一,混殺無敍,則失於節奏,非所謂 五 日樂失節奏。 樂之始, 則翕然如衆羽之合;縱之,純如也;節奏明白,皦如 成 <u>[]</u>

用樂之制,則何以贊導宣發陰陽之氣而生成萬物哉? 至祭地,不奏太簇;春饗祖廟,不奏無射;秋饗后廟,不歌小呂。而四望山川無專祠 呂必歌,陰陽之合也。順陰陽之合,所以交神明、致精意。今冬至祀天,不歌大呂;夏 六日祭祀、饗無分樂之序。 蓋金石衆作之謂奏, 詠以人聲之謂歌。 陽律必奏,陰

能配 賤工,則雅、鄭不得不雜。 往呂中正之音,以示萬世。 七日鄭聲亂雅。 然朱紫有色而易別,雅、鄭無象而難知, 願審調鐘琯四,用十二律還宮均法,令上下通習,則鄭聲莫 今古器尚存,律呂悉備,而學士、大夫不講考擊,奏作委之 聖人懼其難知也,故定

遂爲十二均圖,幷上之。

宮,則太簇、姑洗、林鐘、南呂、應鐘、穀賓七聲相應,謂之黃鐘之均。餘律爲宮,同之。宮爲 其論以爲:「律各有均,有七聲,更相爲用。 協本均則樂調,非本均則樂悖。今黃鐘爲

志第

君,商 然臣 臣前 有常職 承行之,故徵生商; 君臣 爲臣,角爲民,徵爲事,羽爲物。 事通萬務,不可滯於一隅:故宮、徵有變聲。凡律呂之調及其宮、樂章,具著於圖 ,民有常業**,**物有常形,而遷則失常,故商、角、羽無變聲。 一德,以康庶事,則萬物得所,民遂其生,故商生羽,羽 君者,法度號令之所出,故宮生徵;法度號令所以授 君總萬 化,不可執以 生角。

非占制 編整錐 磬,別製新樂,以驗議者之術。 就太常鐘磬擇其可用者用之, 鐘、大呂、太簇、夾鐘之四清聲,俾衆樂隨之,歌工詠之,中和之聲庶可以考。 <u>鎮等因請擇字照編鐘、編磬十二參於律者,增以王朴無射、應鐘及黃鐘、大呂清聲,以爲黃</u> 和之聲,所以導中和之氣,清不可太高,重不可太下,必使八音協諧、歌者從容而能永其言。 帝 也 有四清聲,而黃鐘、大呂正聲舛誤;照之編鐘、編磬雖有黃鐘、大呂,而全闕四清聲 取所上圖,考其說,乃下鎭、几參定。而王朴、阮逸之黃鐘乃當李照之太簇,其編鐘 |朴之太簇、夾鐘,則聲失之高,歌者莫能追逐,平時設而不用。 其不可修者別製之。而太常以爲大樂法度舊器, 詔以朴樂鐘爲清聲,毋得銷毀。 聖人作樂以紀中 請下朴二律, 乞留朴鐘

之均三奏,謂之夾鐘爲宮, 夷則之均一奏,謂之黃鐘爲 几等謂:「新樂之成,足以薦郊廟,傳萬世。 而大司樂『凡樂,圜鐘爲宮,黃鐘爲角,太簇爲徵,姑洗爲羽』。而『圜鐘者,夾鐘 其明堂、景靈宮降天神之樂六奏:舊用夾鐘 角; 林鐘之均二奏,謂之太簇爲徵

以 以 以共羽聲爲始終,是謂姑洗爲羽。 終,是謂黃鐘爲角;用太簇均之七聲,以其徵聲爲始終,是謂太簇爲徵;用姑洗均之七聲, 太簇爲徵、姑洗爲羽,則祀天之樂無夷則、林鐘而用之,有太簇、姑洗而去之矣。唐典,祀天 也 其角聲爲始終; ,夾鐘宮、黃鐘角、太簇徵、姑洗羽,乃周禮也,宜用夾鐘爲宮。 』。用夾鐘均之七聲,以其宮聲爲始終,是謂圜鐘爲宮,用黃鐘均之七聲,以其角聲爲始 太簇爲徵,則用太簇均,以其徵聲爲始終; 。今用夷則之均一奏,謂之黃鐘爲角,林鐘之均二奏,謂之 姑洗爲羽,則用姑洗均,以其 其黃鐘爲角,則用黃鐘均,

從之。 队 割 氏 相 之法 京野舒 員、立為程度,以 應,清聲自足。 几 乃緝新器用,徙置太常,闢屋以貯藏之。 ·摩其旁,輕重與律呂相應。 鐘三等,王朴鐘所謂「聲疾而短聞」者也,阮逸、胡瑗鐘所 等又以太常磬三等,王朴磬厚,李照磬薄,惟阮逸、胡瑗磬形制精密而聲太高,以磬 Ī'n 遠聞」者也,惟李照鐘有旋蟲之制。 其堂上堂下箎、笛率從新制,而調琴、瑟、阮、筑、塤諸器,隨所下律。 時習焉。 鐘磬(三皆三十有六架,架各十有六,則 考選樂工,汰其椎鈍癃老,而優募能 者補其 詔 E 律 悉

羽

。聲爲

?始終。祭地祇,享宗廟,皆視此均法以度曲。」

爲然,請依法作爲尺律,然後別求占樂參考。 初, 皇祐 中,益州 進 土 房庶論尺律之法,以爲嘗得古本漢書,言在律曆志。 於是庶奉韶造律管二,尺、量、龠各一,而殿中 范鎭 辽 人其說

志

第

匏 考 鼓 方劉 足議 所 法,非三代莫能爲者。 第加恩 丞 或 裹之, 代 造 胡 不考, 几 者 尺 暖以 仲呂律合王朴黃鐘律, 而几之議律主於 律依 奏 資 是 Ē 照之 ()而鎖 開 爲 無 宮 一時, 元 大 非 律雖 中, 匏 架 小 謝曰:「此 中 音 編 臣 詔 惟 是, 也 次 . 初 有 鎭 以散 以 ; 太常鎛鐘 無 人聲,不以尺度求合。 與几等定 禁中又出李照、 損器以木爲 所預。 畫 然與其樂校,三 劉 鼓, 圖 几樂也,臣 獻 比朴樂纔下半律, 上 者 臣 不 《樂,鎭曰:「定 應 印 頃 之, 經義 以 造 律, 胡瑗 鼓 成 何預焉 是 而 格 無土音也。 代 內外 自 又 爲 所鑄 其樂大抵 樂當先正律。」帝然之。 八音無 八 大 相 外有損 面 典。 有損 違戾。 乃 銅 律及尺付太常,按照黃鏡律合王朴太簇 復 又太常 六面 匏 益, 上 即李照之舊而 且以 八音不 益 |奏曰:「太常鎛鐘皆有大小、輕重之 土 其 而 八聲和, 人太簇爲 內無損 儿 無 \_ 晋 : 具,以爲備樂,安可得 雷 面 鼓、 黄鐘, 笙、 明皇 益, 又與古樂合。 加 鎭 靈 等以木: 用之。 四清聲,遂奏樂成 作律、尺 鼓、 爺 聲 鬱 則 路鼓, 是 斗攢 或 商 而 等, 今若 朝 不發, 爲宮也 竹 郊 而 欲 廟 將 而 以 圖上 以 或 散 臣 無

堂, 鼓 兼設鐘磬; JU 合 年 止 -<del>|</del>-柷、 敔 月,詳定所言:「『搏拊、 宮架在庭,兼設琴瑟; 「笙、 鏞 以 間 , 則 堂下 琴、瑟以 堂下匏竹,寘之於床:並非 之樂, 詠 以 , 象萬 則 堂 物之治。 上 一之樂, 其序。 以象朝 後 世 有 請親祠宗廟 廷之治 司 失其 傳, 7 及 歌 管、 有 者 司 在 鼗

不

其數。 禮 攝 有 並 用 寸. 司 明矣。 宮架四 亦以 宮縣。 植 攝 歌者 建 事 此 一鼓,以 ,改用宮架十二虡。」太常以謂用宮架十二虡, 唐以來,有謂宮縣當二十處,甚者又以爲三十六處。方唐之盛日,有 面 故或以爲配十二辰,或以爲配十二次,則虞無過十二。 先王之制廢,學者不能 為正 在堂,不設鐘磬;宫架在庭,不設琴瑟;堂下匏竹,不寘於床。 至德後,太常聲音之工散亡,凡郊 如 象二 辰位,設鎛鐘十二處,而 īfīj 有 十四氣。 司 攝 事 宗廟、郊丘 如之。」又言:「以小胥宮縣推之,則天子鐘、磬、鎮 如之。 甲、丙、庚、壬設鐘,乙、丁、辛、癸設磬,位各一處; 廟有登歌而無宮縣,後世因 則律呂均聲不足,不能 仍 其郊 不改。 十二處爲宮 成 司 均。 地上下之 攝 請郊 事 請 廟 樂 考 如

几

隅

磬 其 今葉防但通 鐘 爲 而 之角。 言 世 何 俗 所 均 + 五 律 年 之說,乃去『之』 有 取 黄鐘 Ė 差 儿 世俗 爲 月,開封 而 耳. 范鎭 一,與劉 爲 簨制,管簫 角 夷部之說,而不見潤禮正文,所以稱本寺均差互, 者, 亦言「自唐以 几 布衣葉防上書論樂器、律曲 字, 同。請以晉 夷則 視鐘磬數, 謂 為宮 太簇日 來 鼓 黄鐘 [黃鐘· 至 節 登歌用 國 金 之角者, 朝, 奏。 商,姑洗 玉 三大祀樂譜並 考經、禮, 磬, 不 姑洗 日 去樂: 應古法,復下楊傑議。 一黄鐘 爲 曲之近清聲者, 制簨虡教國子、宗子 角,林鐘 角。 依 公周禮, 十二律之於五 日 其說難行。」帝以樂律絕 黄 然其說 角鐘 舞不 徴 傑論防增編 南 有黃 聲, 舞, 立 呂曰 表 鐘 皆 用 之 皆 黄 爲 加 郊 鐘羽。 角、黄 非 此

學,防草萊中習之尤難,乃補防爲樂正。

門亦當奏乾安,庶合古制。其入景靈宮及南郊壝門,乞如之。」 祀,王出入則奏王夏,明入廟門已用樂矣。今旣移祼在作樂之前,皇帝詣罍洗奏乾安,則入 33歲方式廟初獻日孝熙昭德,亞、終獻日禮洽儲祥。」詔可。九月,禮部言「周禮,凡大祭 殿上。」三月,禮部言:「有司攝事,祀昊天舞名(云),請初獻曰帝臨嘉至,亞、終獻(+)日神娭 六年春正月, 御大慶殿, 初用新樂。二月, 太常言: 「郊廟樂虡, 若遇雨雪, 望祭卽設於

自今準親祠用三十六處(云),工人三百有六,舞人百三十有四(云)。」詔可。 十、樂工百五十有二、舞者六十有四,與常歲南北郊上公攝事無異,未足以稱欽崇之意。乞 言:「親郊之歲,夏至祀皇地祇於方丘,遺冢宰攝事,禮容樂舞謂宜加於常祀。而其樂處二 七年正月, 韶從協律郎榮咨道請, 於奉宸庫選玉造磬, 令太常審定音律。 六月, 禮部

年親 各二, 丼書及圖法。帝與太皇太后御延和殿, 韶執政、侍從、臺閣、講讀官皆往觀焉。 [十二、鎛鐘一 f10)、衡一、尺一、斛一,響石爲編磬十二、特磬一,簫、笛、塤、箎、巢笙、和笙 · 嗣明堂• 請用之,以章明盛典。」從之。 三年,范鎭樂成,上其所製樂章三、鑄律十二、編 元祐元年,咨道又言:「先帝詔臣製造玉磬,將用于廟堂之上,依舊同編鐘以登歌。今

湿; 之器 **究觀所作,嘉歎不忘。**」 學士、大夫論其法,工師、有司考其聲。上追先帝移風易俗之心,下慰老臣愛君憂國之志。 詔曰:「殷惟春秋之後,禮樂先亡,秦、漢以來,韶、武僅在。 散樂工於河、海之上,往而不 聘先生於齊、魯之間,有莫能致。魏、晉以下,曹、鄶無譏。 間 審聲知音,以律生尺。 有作者,猶存典刑。 覽詩書之來上, 閱簨虡之在廷。 君臣同觀, 父老太息。 然銖、黍之一差,或宮、商之易位。 豈徒鄭、衞之音,已雜華、戎 惟我四朝之老,獨知五 降

其要,作爲八論。」其論律、論黍、論尺、論量、論聲器,言在律曆志。 不小牴牾。後考周官、汪制、司馬遷書、班氏志,得其法,流通貫穿,悉取舊書,去其牴牾,掇 | 鎭爲樂論,其自敍曰:「臣昔爲禮官,從諸儒難問樂之差謬,凡十餘事。 厥初未習,不能

#### {論 鐘 日:

佾相 應 之方常居銑之四也。舞間方四,則鼓間六亦其方也。鼓六、鉦六、舞四,旣言鼓間 又云:「舞,上下促,以横爲修,從爲廣,舞廣四分。」今亦去徑之二分以爲之間,則舞間 在于、鼓、鉦、舞、甬、衡之間。」介于、鼓、鉦、舞之間則然,非在甬、衡之上,其誤一也。 夫鐘之制,周官鳧氏言之甚詳,而訓解者其誤有三:若云:「帶,所以介,其名也介, ,則鼓與舞皆六,所云「鉦六、舞四」,其誤二也。 又云:「鼓外二, 鉦外一。」彼旣 與舞

志

第

以 鉦 、鼓皆六,無厚薄之差,故從而穿鑿以遷就其說,其誤三也。

厚、薄、大、小,鐘之數也,起於內者也。 是故于、鼓、鉦、舞、篆、景、欒、隧、甬、衡、旋蟲,鐘之文也,著於外者也;廣、長、空徑、 則聲有 也,居鐘之中,上下皆八,下去二以爲之鼓,上去二以爲之舞,則鉦居四 今臣所鑄編鐘十二,皆從其律之長,故鐘口十者,其長十六以爲鐘之身。 高下,不可不審。 其鎛鐘亦以此 若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經,差之毫釐 法而四倍之。 而鼓與舞皆六。 鉦者,正

惟小胥注云「鐘磬者,編次之,二八十六枚而在一虡謂之堵。」 聲愈高,尤爲非是。 而 輕。 今太常鐘無大小、無厚薄、 自大呂以降,迭加 國朝舊有四清聲,置而弗用,至劉几用之,與鄭、衞無異。 重厚,是以卑陵尊,以小加大,其可乎? 無金齊,一以黃鐘爲率,而磨以取律之合,故黃鐘最薄 至唐 且清聲者不見於經, 又有十二清聲,其

#### 論響日:

之,如此其率也。今之十二磬,長短、厚薄皆不以律,而欲求其聲,不亦遠乎? 也、磬、石也、天成之物也。以其律爲之長短、厚薄、而其聲和、此出於自然,而聖人者 鼓之博三寸,而其厚一寸,其弦一尺三寸五分。十二磬各以其律之長而三分損 臣 .所造編磬,皆以獨官聲氏爲法,若黃鐘股之博四寸五分,股九寸,鼓一尺三寸五 鐘 有 齊

能 知之,取以爲法,後世其可不考正乎。考正而非是,則不足爲法矣。

乃用特罄,非也。今已升祔后廟,特罄遂爲無用之樂。 特馨則叫倍其法而爲之。 國朝祀天地、宗廟及大朝會,宮架內止設轉鐘, 臣欲乞凡宮架內於鎛鐘後各加 惟后廟

### 論八音日

特磬,貴乎金石之聲小大相應。

聖人制爲八器,命之商則商,命之宮則宮,無一物不同者。 匏、土、草、木、金、石、絲、竹,是八物者, 生天地間, 其體性不同而至相戾之物也。 能使天地之間至相戾之物

樂下太常,而楊傑上言:「元豐中,詔范鎭、劉几與臣詳議郊廟大樂,旣成而奏,稱其和 無不同,此樂所以爲和而八音所以爲樂也。

協 已久矣,豈可用鎭一說而遽改之?」途著元祐樂議,以破鎭說。其議樂章曰: 今鎮新定樂法,頗與樂局所議不同。且樂經仁宗制作,神考容斷,奏之郊廟、朝廷,蓋

名之,如大善、大仁、大英之類是也。今鎭以文明之川獻祖愿, 國朝大樂所立曲名,各有成憲,不相淆雜,所以重正名也。故廟室之樂皆以「大」 以大成之曲進皇帝,以

萬歲之曲進太皇太后,其名未正,難以施於宗廟、朝廷。

## 議宮架加馨日:

與殿 之鐘,左五 四十八架,於古無法。皇帝將出,宮架撞黃鐘之鐘,右五鐘皆應; 相 應。 升 庭同。 后 鎭 按唐六典:天子宮架之樂,鎛鐘十二、編鐘十二、編磬十二,凡三十有六處,宗廟 廟,特聲遂爲無用之樂,欲乞凡宮架內於鎛鐘後各加特磬,貴乎金石之聲小大 :「國朝祀天地、宗廟及大朝會,宮架內止設鎛鐘,惟后廟乃用特罄, 鐘皆應。 凡中宮之樂,則以大磬代鐘,餘如宮架之制。今以鏄鐘、特磬並設之,則爲 未聞皇帝出入,以特磬爲節 皇帝興,宮架撞裝賓 非也。 今

議十六鐘磬日

弗用 爲郡 動,清濁之所由出。」則清聲豈不見於經哉?今鎭以簫、笛、塤、箎、巢笙、和笙獻於朝 帝、三王之遺法也。 不爲 鄭、衞無異。」按編 唐 又有十二清聲,其聲愈高,尤爲非是。 不 於水濱得古磬十六枚,帝因是陳禮樂、雅頌之聲,以風化天下。 鎭 及神宗朝下三律, 謂:「清聲不見於經,惟小胥注云『鐘磬者,編次之,十六枚而在一處謂之堵。 豈因 劉几然後用哉? 鐘、編磬十六,其來遠矣,豈徒見於因禮小胥之注哉?漢成帝 其王 朴樂內編鐘 則 四清聲皆用 且漢承凑,秦未嘗制作禮樂,其稱 、編磬,以 Щ 國 朝舊有四清聲,置而 諧協矣。 人其聲 律太高, 周禮 曰:「鳧氏 歌者難逐, 弗用, 為鐘, 其事 古弊十 至劉几用之,與 故 散於禮樂志, 薄厚 四清聲置而 **六者**,乃二 之所震 至至

廷口,簫必十六管,是四清聲在其間矣。 自古無十二管之簫, **豈簫韶九成之樂已有** 

禮部 、太常亦言「鎭樂法自係一家之學,難以參用」,而樂如舊制。

鄭、衞之聲乎?

武舞曰威加四海之舞:

儿

年十二月,始命大樂正葉防撰朝會二舞儀。

皆舞, 作; 干戈 執干當 旅 舞,進一步,正立,再鼓,皆持干荷戈,相顧作猛賁趫速之狀,再鼓,皆轉身向裏、以 相擊. 再 再 第 第 進一步 2鼓,各相擊刺;再鼓,皆起,收其干戈爲克捷之象; 鼓, 一變三舞人去南表三步,總干而立,聽舉樂,三鼓,前行三步,及表而蹲三再鼓, 變:聽舉樂,依前蹲; 刺,足不動;再鼓,皆回 右手執戈 皆正 轉 面相向立,干戈各置腰; 立, 在腰爲進旅; 蹲; 再鼓,皆舞,進一步正 再鼓,皆舞,進 再鼓,各相擊刺 身向外,擊刺 再鼓,各前進,以左足在前,右足在後,左手 步 正 如前 立,再鼓, 1;再鼓,各退身復位,整其干爲退 立; 一,再鼓,皆正立舉手,蹲: 再鼓,皆正而,作猛 再鼓,皆正 皆轉面 相向,秉干持戈坐 立,遇節樂則 貨題速之 可 鼓

狀

再鼓,各轉

身向

裏相擊刺,足不

動、再鼓,

各轉身向

外擊刺

如前

再鼓,

皆正立,

再鼓

了,皆倂入行,以八

再

鼓,皆

舞,進一

步,陳其干戈,左右相顧爲猛賁趫速之狀;

爲 刺 四 再鼓,皆舞,進一步正 再鼓,皆總干正立,遇節樂則蹲。 再鼓,皆兩兩對相擊刺;再鼓,皆回,易行列,左在右,右在左;再鼓,皆舉手, 一立;再鼓,各分左右;再鼓,各揚其干戈;再鼓,交相擊

擊刺 武; 以 蹈 跪,右膝至地,左足微起;再鼓,皆置干戈于地,各拱其手,象其不用;再鼓,皆左右舞 擊刺於正 立 象兵還振旅。 ,象以文止武之意;再鼓,皆就拜,收其干戈,起而躬立;再鼓,皆舞,退,鼓盡即止, ,再鼓,皆擊刺於西北;再鼓,皆按盾舉戈,西北嚮而望,以象克殄抖、汾;再鼓,皆 再鼓,皆擊刺於東南;再鼓,皆按盾舉戈,東南嚮而望,以象潭、泉奉土;再鼓,皆 ·於正南,再鼓,皆按盾舉戈,南嚮而望,以象t杭、越來朝,再鼓,皆舞,進一步正 第三變:聽舉樂則蹲;再鼓,皆舞,進一步轉面相向;再鼓,整干戈以象登臺講 一西,再鼓,皆按盾舉戈,西嚮而望,以象肅淸銀、夏;再鼓,皆舞,進一步正

## 文舞日化成天下之舞:

再鼓,皆舞,進一步正立;再鼓,皆少卻身,初辭,合手自上而下;再鼓,皆右顧,以右 īE 一揖,合手自下而上;再鼓,皆左顧左揖;再鼓,皆右 第 一變:舞人立南表之南,聽舉樂則蹲;再鼓,皆舞,進一步正立;再鼓,皆稍前 顧右揖 再鼓, 皆開 手, 蹲;

會則

用之。

樂則

Ţ, 身、左垂 T 在 鱒 前、左手推出爲 手爲再謙 再鼓、皆舞、進 ; 再辭; 再鼓,皆左側 步正 再鼓,皆左顧,以左手在前、 一立;再鼓,皆俛身相顧,初謙,合手當胸 身、右 垂手為三謙; 再鼓,皆躬而授之,遇節 、右手推出爲 酒解; 再鼓, 再鼓, 樂則蹲。 皆右 皆合 側

皆左顧 皆躬而授之,正立,遇節樂則蹲 皆舞,進一 再鼓,皆舞,辭 第二變:聽聚樂則 左揖; 步 ; 再鼓,開 如上儀 再鼓,相嚮 蹲 手,蹲,正立;再鼓,皆舞,進 ; 再鼓,皆舞, 再鼓,皆顧爲 再鼓,皆固辭; 進一 初謙 步 ;,再鼓,皆再謙;,再鼓,皆三謙 轉 面 一步復相嚮 日相嚮; 再鼓,皆合手,蹲,正 再鼓, 再鼓、皆卻 皆 l 稍前 相揖 身為 立 ; 再鼓, 初辭; 再鼓, 再鼓,

皆卻 左 揖 步 第三 杨 身 如 初辭 上; 兩 變:聽舉樂則 相 嚮 再鼓、皆右揖 再鼓,皆再辭; 再鼓,皆相 蹲 ; 顧 再鼓,皆開 再鼓, 初謙; 再鼓,皆固辭; 皆舞, 再鼓,皆再謙;再鼓,皆三謙,躬而授之,正立,節 手,蹲,正立; 進一 步兩 再鼓,皆合手,蹲,正 兩相嚮; 再鼓,皆舞,進 再鼓,皆相趨揖;再鼓,皆 立; 一步 再鼓, 復 相 嚮 皆 舞, 再 鼓, 進

凡二 舞綴表器 及引舞振作,並與大祭祀之舞同。 協律郎陳沂按閱,以謂節奏詳備, 自是朝

上,而 宮架,鐘、匏、竹各列二壇,南架之內,更植靈鼓。」於是集侍從、禮官議增稷壇樂, 下舞上歌,何其盛也 元,亦循三代之遺法,於壇之北,宮架備 舞以 祀 架之說不 儀, 舞之, 太稷 乃與所親見者合焉。 年 r,太常! 行 以闕焉。 有太簇、應鐘、咸池以極 博士孫諤言:「臣嘗奉社稷之祠,親覩陳設,初疑其闕略 夫宮架不備,非所以 臣稽考典禮,凡祭太社、太稷,宜做 其登歌之樂, 其歌舞之節, 重社 陳, 雖有鐘、磬、築虞、搏拊、柷、 稷也 別異天神, 中建靈 此樂文之備也。 周官制祭祀之法,則 周官及開元禮文,於壇之北 鼓, 歌 唐社稷用二十架,至 鐘、歌處台 敔之屬, 有靈鼓以鼓之, 而 不備 退而 獨陳太 各設二壇, 而添 考元 了備設 於開 用宮 有 社 站 壇 帗

元符 元年十一月,詔登歌、鐘、磬並依元豐詔旨,復先帝樂制 也

剽 机 相 定。 英薦其知 於形。 爲宮, 協 律厥 和 一年正 七音運生。 而 樂故 考器論義,道德以明。 氣數,通之以聲。 無 月,詔前信州司法參軍 乖 也。 播之八音,八音以生。 初, 於是撰釋聲。 良輔在元豐中上樂書五卷,其書分爲四類,以謂:「天地兆分,氣數 於是撰 於是撰釋器。」類各有條,凡四十四篇,大抵考之經傳,精以 〈釋律。 聲生 吳良輔按協音律,改造琴瑟,教習登歌,以太常少 一於日,律生於辰,故經之以六律,緯之以 於是撰釋音。 律爲經,聲爲 四物兼采,八器以 緯。 律以聲爲文,聲以 成。 度數 五聲。 律爲 施 質。 卿 學律 張 旋

知音。 成,曲不協譜。 晉之樂也,乃列於琴、瑟之間,熊羆按,梁、隋之制也,乃設於宮架之外。 知音之士,而魏漢津之名達於上焉。 度參差不同,簫篴之屬樂工自備,每大合樂,聲韻淆雜,而皆失之太高。箏、筑、阮,秦、 崇寧元年,詔宰臣置僚屬,講議大政。以大樂之制訛繆殘闕,太常樂器弊壞,琴瑟制 議樂之臣以樂經散亡,無所據依,秦、漢之後,諸儒自相非議,不足取法。 樂工率農夫、市賈,遇祭祀朝會則追呼於阡陌、閭閻之中,敎習無成,瞢不 笙不用匏,舞不象 乃博求

之樂不用,乃退與漢津議指尺,作書二篇,敍述指法。 主其說。 漢津至是年九十餘矣,本剩員兵士,自云居西蜀,師事唐仙人李良, 或謂漢津舊嘗執役於范鎮,見其制作,略取之,蔡京神其說而託於李良。 漢津嘗陳於太常,樂工憚改作,皆不 授鼎樂之法。 後逸

變、四清。 定音律,以正中聲,願送講議司,令知音律者參驗行之。陽之論曰:「漢津論樂,用京房二 二年九月,禮部員外郞陳陽上所撰樂書二百卷,命吏部尚書何執中看詳,以謂陽欲考 蓋五聲十二律,樂之正也, 二變、四清,樂之蠹也。 二變以變 宮爲君, 四淸以黃

志

分。 安上治民之至德,著移風易俗之美化,迺稱股咨諏之意焉。」 述作,其敢後乎?其令講議司官詳求歷代禮樂沿革,酌古今之宜,修爲典訓,以貽永世,致 鐘清爲君。 豈古人所謂尊無二上之旨哉?」壬辰,詔曰:「朕惟隆禮作樂,實治內修外之先務,損 事以時作,固 可變也,而君不可變,太簇、大呂、夾鐘,或可分也,而黃鐘不可

中指、第四指、第五指各三節,先鑄九鼎,次鑄帝坐大鐘,次鑄四韻清聲鐘,次鑄二十四家 爲裁管之法。得三指合之爲九寸,卽黃鐘之律定矣。黃鐘定,餘律從而 裁爲羽聲之管。第二指爲民、爲角,大指爲事、爲徵,民與事,君臣治之,以物養之,故不用 鐘之律。馬效黃帝之法,以聲爲律,以身爲度,用左手中指三節三寸,謂之君指,裁爲宮聲 ,然後均弦裁管,爲一代之樂制。」 三年正月,漢津言曰:「臣閗黃帝以三寸之器名爲咸池,其樂曰大卷,三三而九,乃爲黃 又用第四指三節三寸,謂之臣指,裁爲商聲之管; 又用第五指三節三寸,謂之物指, 生焉。 臣今欲請帝

「崇寧初作樂,請吾指寸,而內侍黃經臣執謂『帝指不可示外人』,但引吾手略比度之,曰: 『此是也。』蓋非人所知。今神告朕如此,且奈何?」於是再出中指寸付蔡京,密命劉昺試 時昺終置漢津初說,但以其前議爲度,作一長笛上之。帝指寸旣長於舊,而長笛殆不 其後十三年,帝一日忽夢人言:「樂成而鳳凰不至乎! 蓋非帝指也。」帝寤,大悔歎,謂:

可易,以動人觀聽,於是遂止。 蓋京之子條云。

郊乃用之。立於宮架之中,以爲君圍。 景鐘,非弇非侈。 我宋,於穆不已。 斛,中聲所極。 伊何,以燕翼子。 受之,天地一指。 秋七月, 景鏡成。 製煉玉屑,入於銅齊,精純之至,音韻清越。 永言寶之,宋樂之始。」 於論景鐘,中聲所止。 四方來和,十有二紀。 在宋之庭, 吃然中峙。 景鐘者,黃鐘之所自出 於是命翰林學士承旨張康國爲之銘,其文曰:「天造 樂象厥成,維其時矣。 天子萬年,旣多受祉。 有作于斯,無襲于彼。 也。 垂則爲鐘,仰則爲鼎。 其高九尺,拱以九龍,惟天子親 維此景鐘,上帝命爾。 九九以生,律呂根柢。 迪惟有夏,度自禹起。 鼎之大,終於九 其承 我龍 維

此

### 校勘記

(1) 八音律呂皆以人聲爲度 皆以人聲爲度,以一聲歌一言」。疑史有刪簡 宋會要樂五之一一和長編卷三〇七本句都作「足以權量八音,使律呂

 $\Xi$ 編磬連擊三聲 「編」字和「連」字原脫,據宋會要樂五之一二、長編卷三〇七補。

3 所向宜北 原脫,據同上書同卷補。

(国) 願 審 調 鐘琯 「調」原作「條」,據同上書同卷改。

志

第

八

+

校

勘 캶

- 八笠 鐘磬 「磨」原作「聲」,據上文和本書卷一二六樂志改。
- 「祀」字原脫,據長編卷三三四、玉海卷一〇七補。
- (4) 亞終獻 「獻」字原脫,據宋會要樂五之一四、長編卷三三四補。
- (元) 三十六處 「三」原作「二」,據長編卷三四六、玉海卷一〇七改。
- (五) 百三十有四 「三」原作「一」,據宋會要樂五之一五、長編卷三四六改。
- 6 鎛鐘一 「一」字原脫,據宋會要樂五之一五、長編卷四一九補。
- =歌處 今鎮以簫笛塤箎巢笙和笙獻於朝廷 據文義,「處」疑應作「磨」。 「以」字原脫,據宋會要樂五之一七補。

# 宋史卷一百二十九

## 志第八十二

樂四

時之宜,以身爲度,鑄鼎以起律,因律以制器,按協於庭,八音克諧。昔處有大章,舜有大 此。 寅、樂成、列于崇政殿。有旨、先奏舊樂三闋,曲未終、帝曰:「舊樂如泣聲。」揮止之。旣奏 按,金錞、簫、鼓、觱篥等與大樂合奏。今所造大樂,遠稽古制,不應雜以鄭、衞。」詔罷之。 率百僚奉觴稱壽,有數鶴從東北來,飛度黃庭,回翔鳴唳。乃下詔曰:「禮樂之興,百年於 新樂,天顏和豫,百僚稱頌。九月朔,以鼎樂成,帝御大慶殿受賀。是日,初用新樂,太尉 又依局改定二舞,各九成,每三成爲一變,執籥秉翟,揚戈持盾,威儀之節,以象治功。庚 然去聖愈遠,遺聲弗存。迺者,得隱逸之士於草茅之賤,獲英莖之器於受命之邦。適 <u>|</u>崇寧四年七月,鑄帝鼐、八鼎成。八月,大司樂<mark>劉昺言:「</mark>大朝會宮架舊用十二熊羆

第八十二 樂四

志

一般之王亦各異名。今追千載而成一代之制,宜賜新樂之名曰大張,朕將薦郊廟、享鬼。

神、和萬邦,與天下共之。其舊樂勿用。」

之邦,而隱逸之士謂漢津也。 二員 (並為長貳,大樂令一員,協律郞四員,又有製撰官,為制甚備,於是禮樂始分為二。 先是,端州上古銅器,有樂鐘,驗其窾識,乃宋成公時。帝以端王繼大統,故詔言受命 朝廷舊以禮樂掌于太常,至是專置大晟府,大司樂一員、典樂

典禮,禮樂異道,各分所守,豈可同職?其大晟府名可復仍舊。 **広徒**,以成一代之制。 五年九月,詔曰:「樂不作久矣! 朕承先志,述而作之,以追先王之緒; 二月,嘗詔省內外冗官,大晟府亦倂之禮官。 夫舜命夔典樂,命伯夷 建官分屬、設府

樂,使雅正 又詔曰 台:「樂作已久,方薦之郊 一之聲被於四海,先降三京四輔,次帥 廟,施於朝廷,而未及頒之天下。 府。 宜令大晟府議頒新

上彭几 哉? 說,建言乞召几 劉能 大觀二年, 進樂書, 所上 一徵聲, 至樂府,朝廷從之。 論 詔曰:「自唐以來,正聲全失, 五. 音, 可令大晟府同敎坊依譜按習, 言本朝以 火德王,而 至是,詵亦上徵聲,乃降是詔 羽音不禁, 無徴 仍增徵、 角之音,五聲不備,豈足以 徵 調 角二 尙 闕。 漕, 候習熟來 禮部員外郎吳時善其 道和 初, 而化俗 進

三年五月,詔:「今學校所用,不過春秋釋奠,如賜宴辟廱,乃用鄭、衞之音,雜以俳優之

戲,非所以示多士。 共自今用雅樂。」

郷 舞 近 行 與樂工 選 事 願習雅樂者聽。」 國子 不設宮架、二舞,殊失所以尊祖、侑神作主之意。 JU 年 一爲伍 <u></u>
応月, 生教習二舞,以備祠祀先聖,本周官教國子之制。 坐作、 議禮局言:「國家崇奉感生帝、神州地祇爲大祠,以僖祖、太祖 進退。 蓋今古異時,致於古雖有其迹,施於今未適其宜。 乞皆用宮架、二舞。」詔 然士子肄業上庠,頗聞恥於樂 口。 配侑,而有司 其罷習二 六月, 詔

八月,帝親製大晟樂記,命太中大夫劉昺編修樂書,爲八論:

光明 於午,火明於南,乘火德之運,當豐大之時,恢擴規模,增光前烈,明盛之業,永觀厥成。 īmi 爲 《盛大之業,如日方中,嚮明而 共一曰:樂由陽來,陽之數極於九,聖人攝其數於九鼎,寓其聲於九成。 \_\_. 則寶鼎之卦爲坎;極而 爲 治,故極九之數則曰景鐘,大樂之名則曰大嚴。 九, 則彤鼎之卦爲離。 **(離** 南方之卦 也。 陽之數復 聖 入以 日王

樂名大晟,不 亦宜 平?

於數 之後,聞古人之緒 --其二曰:後世以黍定律,其失樂之本也遠矣。 等,而至 和之聲愈求而不可得也。 餘 丽 執以爲法, 聲旣未 協, 傳曰:「萬物皆備於我矣, 乃屢變其法而求之。 以黍定尺,起於 西漢,蓋 反身 此古今之尺所以 ?而誠, 承六經散亡 樂莫大 至

志

焉!」秬黍云乎哉?

樂之聲高,歷一百五十餘年,而後中正之聲乃定。 令人物舒長。」照之樂固未足以感動和氣如此,然亦不可謂無其意矣。 理若有待。 其三曰:焦急之聲不可用於隆盛之世。 昔李照欲下其律, 乃曰:「異日聽吾樂, 當 蓋奕世修德,和氣薰蒸,一代之樂, 自藝祖御極,和

莫知所以使之者。則永膺壽考,曆數過期,不亦宜乎? 之中,兼總五運,凡麗於五行者,以聲召氣,無不總攝。 鼓宮,宮動,鼓角,角應:彼亦 則居玄堂,羽聲乃作;盛德在土,則居中央,宮聲乃作。其應時之妙,不可勝言。一歲 乃作;盛德在火,則居明堂,徵聲乃作;盛德在金,則居總章,商聲乃作;盛德在水, 不傳,徒區區於形制之末流,而不知帝王之所以用心也。且盛德在木,則居靑陽,角聲 其四曰:盛古帝王皆以明堂爲先務,後世知爲崇配、布政之宮,然要妙之旨, 祕而

則迎其氣而用之,餘悉隨氣用律,使無過不及之差,則所以感召陰陽之和,其法不 應二十四氣;加四清聲,以應二十八宿。氣不頓進,八音乃諧。若立春在歲元之後, 正聲得正氣則用之,中聲得中氣則用之。宮架環列,以應十二辰;中正之聲,以 其五曰:魏漢津以太極元氣,函三爲一,九寸之律,三數退藏,故八寸七分至三爲中

亦密乎?

者居四方之正位,以統十二律。每清聲皆有三統:申、子、辰屬於虚而統於子,已、酉、 乾至子凡四位,而清聲具焉。 分爲二十四宿,統於四淸焉。 丑: 屬 [於昴而統於丑,寅、午、戌屬於星而統於寅,亥、卯、未屬於房而統於卯。 中正之聲 其六曰:乾坤交於亥,而子生於黃鐘之宮,故稟於乾,交於亥,任於壬,生於子。自 漢津以四清爲至陽之氣,在二十八宿爲虚、昴、星、房,四

攝,機緘運用,萬物振作,則樂之感人,豈無所自而然邪? 龠,則權衡度量可考而知。故鼎以全渾淪之體,律呂以達陰陽之情,天地之間,無不統 其七曰:昔人以樂之器有時而弊,故律失則求之於鐘,鐘失則求之於鼎,得一鼎之

恐淫哇之聲變態之不新也。 賜之:於是中正之聲被天下矣。漢施鄭聲於朝廷,唐升夷部於堂上,至於房中之樂,惟 學;成周之樂,掌於成均,乃頒之府學、辟廱、太學;而三京藩邸,凡祭祀之用樂者皆 房中用雅樂,自今朝始云。 其八曰: 聖上稽帝王之制而成一代之樂,以謂帝舜之樂以敎胄子,乃頒之於宗 聖上樂聞平淡之音,而特韶有司制爲宮架,施之於禁庭,

又爲圖 .十二:一日五聲,二日八音,三日十二律應二十八宿,四日七均應二十八宿,五

三〇〇五

志

第八

+

樂四

十日金鐘玉磬,十一日宮架,十二日二舞。圖雖不能具載,觀其所序,亦可以知其旨意矣: H 八十四調,六日十二律所生,七日十二律應二十四氣,八日十二律鐘正聲,九日堂上樂,

生,五聲乃備,布於十二律之間,獨五緯往還於十有二次,五運斡旋於十有二時。 天地相合,五數乃備。不動者爲五位,常動者爲五行,五行發而爲五聲。律呂相 其圖

五聲以此。

者,制而爲八音,以聲召氣,八風從律。其圖八音以此。 쯫쯫。方是時,金、石、絲、竹、匏、土、革、木之音未備,後望有作,以八方之物全五聲 兩儀旣判,八卦肇分。氣盈而動,八風行焉。顓帝乃令飛龍效八風之音,命之曰

法也;二十八舍應七均之聲者,和聲之術也。其圖七均應二十八宿以此。 屬,而每方之中,七均備足。中央七宮管攝四氣。故二十八舍應中正之聲者,制器之 者, 蓋東方七角屬木, 南方七徵屬火, 西方七商屬金, 北方七羽屬水。 四方之宿各有所 斗在天中,周制四方, 猶宮聲處中爲四聲之綱。二十八舍列在四方, 用之於合樂 上象著明器形,而下以聲召氣,脗合元精。其圖十二律應二十八宿以此三。

爲徵,是謂地統;太簇爲商,是謂人統。南呂爲羽,於時屬秋;姑洗爲角,於時屬存; 合陰陽之聲而文之以五聲,則九六相交,均聲乃備。 黃鐘爲宮,是謂天統,林鐘

應 **遠爲變宮,於時屬多**,裝賓爲變徵,於時屬夏。 旋相爲宮,而每律皆具七聲,而八十

四調備焉。其圖八十四調以此。

裝賓至應鐘爲未濟,故屬陰而居右 之氣交際於其中,造化之原皆自此出。 分則爲乾、坤之爻,合則爲旣濟、未濟之卦。自黃鐘至仲呂爲旣濟,故屬陽而居左; 生,起於復而成於乾,終始皆本於陽,故曰「樂由陽來」,六呂則同之而已。相生之位, 在右。 自黃鐘至仲呂,則陽數極而爲乾,故其位在左;裝賓至應鐘,則陰數極而爲迚,故 陰窮則歸本, 故應鐘自生陰律;陽窮則歸本,故仲呂自歸陽位。 易始於乾、坤而終於旣濟、未濟,天地辨位而水火 其圖十二律所生以此。 自

氣方得節,乃用中聲;氣已及中,猶用正律。其圖十二律應二十四氣以此。 二十四氣差之毫釐,則或先天而太過,或後天而不及。在律爲聲,在曆爲氣。

共二十有八」云。其圖十二律鐘正聲以此(四)。 則形數、制度當自我出。今以帝指爲律,正聲之律十二,中聲之律十二,清聲凡四, 漢津曰:「黃帝、夏禹之法,簡捷徑直,得於自然,故善作樂者以聲爲本。 若得其

堂上之樂,以人聲爲貴,歌鐘居左,歌磬居右。近世之樂、曲不協律,歌不擇人,有 而 後命辭。 率常舊工,村野癃老者斥之。升歌之工,選擇惟艱,故堂上之樂鏗

志

箉

然特異焉。其圖堂上樂以此。

方備,非聖智兼全、金聲而玉振之者,安能與於天道哉?其圖金鐘玉磬以此 鐘之西,以節登歌之句。」即周官碩馨也。 金玉之精,稟氣於乾,故堂上之樂,鐘必以金,磬必以玉。 神考肇造玉磬,聖上紹述先志,而堂上之樂 歷代樂儀曰:「歌磬次歌

以此。 方之禽,處在下而以四方之獸,以象鳳儀、獸舞之狀。 龍簨崇牙,制作華煥。」其圖宮架 圍, 非親祀則不用君圍。漢津以謂:「宮架總攝四方之氣,故大晟之制,羽在上而以四 大殿之制,天子親祀圓丘,則用景鐘爲君圍,轉鐘、特磬爲臣圍,編鐘、編磬爲民大殿之制,天子親祀圓丘,則用景鐘爲君圍,轉鐘、特磬爲臣圍,編鐘、編磬爲民

進,以金鼓爲節。其圖二舞以此 執籥,右秉翟。蓋籥爲聲之中,翟爲文之華,秉中聲而昌文德。武舞八佾,執干戈而 於偃武修文,投戈講藝。每成進退疾徐,抑揚顧揖,皆各象方今之勳烈。文舞八佾,左 新樂肇興,法夏籥九成之數:文舞九成,終於垂衣拱手,無爲而治,武舞九成,終

又列八音之器,金部有七:日景鐘,日鎛鐘,日編鐘,日金錞,日金鐲,日金鐃,日金鐸。

其說以謂:

景鐘乃樂之祖,而非常用之樂也。黃帝五鐘,一曰景鐘。景,大也。鐘,四方之

律,雜比成文,聲韻清越。錞、鐲、鐃、鐸,古謂之四金。鼓屬乎陽,金屬乎陰。陽造始 焉。 平時弗考, 風至則鳴。 聲,以象厥成。 金鐃止鼓。時止則止,時行則行,天之道也,故以金鐸通鼓。 而爲之倡,故以金錞和鼓,陽動而不知已,故以金鐲節鼓。陽之用事,有時而終,故以 惟功大者其鐘大,世莫識其義久矣。其聲則黃鐘之正,而律呂由是生 鎛鐘形聲宏大,各司其辰,以管攝四方之氣。編鐘隨 金乃兌音,兌爲口舌,故 月用

石部有二:日特罄,日編磬。 其說以謂:

金之屬皆象之。

地、宗廟及大朝會,宮架內止設鎛鐘,惟后廟乃用特磬,若已升祔后廟,遂置而不用。 石爲之,其聲沉下,製作簡質,理宜改造焉。 必用泗濱之石,故禹貢必曰「浮磬」者,遠土而近於水,取之實難。 昔奉常所用,乃以白 「依我聲聲」,以石有一定之聲,衆樂依焉,則鐘磬未嘗不相須也。往者,國朝祀天

絲部有五(色):日一弦琴,日三弦琴,日五弦琴,日七弦琴,日九弦琴,日瑟。 其說以

漢津誦其師之說曰:「古者,聖人作五等之琴,琴主陽,一、三、五、七、九,生成之數 29 三〇〇九

以象三才;嶽內取聲三尺六寸,以象期三百六十日;龍齗及折勢四分,以象四時:共 也。 聲稍下,乃增瑟之數爲六十有四,則八八之數法乎陰,琴之數則九十有九而法乎陽。」 長三尺九寸一分,成於三,極於九。九者,究也,復變而爲一之義也。 爲琴七弦,琴書以九弦象九星。 竹部有三:日長篴云,日箎,日簫。 二寸,陰爻之數二十有四,極三才之陰數而七十有二,以象一歲之候。旣罷箏、筑、阮,絲 師 延拊一弦之琴, 昔人作三弦琴, 五等之琴,額長二寸四分,以象二十四氣, 嶽闊三分, 其說以謂: 蓋陽之數成於三。伏羲作琴有五弦,神農氏 大晟之瑟長七尺

備 焉。 樂始於律而 篴以一管而兼律呂,衆樂由焉。 三竅成籥, 三才之和寓焉。 六竅爲篴, 六律之聲 箎之制,採竹竅厚均者,用兩節,開六孔,以備十二律之聲,則箎之樂生於律。 成於簫。 律準鳳鳴,以一管爲一聲。簫集衆律,編而爲器:參差其管,以象

匏部有六::日竽笙,日巢笙,日和笙,日閏餘匏,日九星匏,日七星匏。 其說以 鳳翼

箫然清亮,以象鳳鳴。

用簧 以管之長短、聲之大小爲別。八音之中,匏音廢絕久矣。後世以木代匏,乃更其制,下 ,皆施匏於下。前古以三十六簧爲**竽,十九簧爲巢,十三簧爲和,皆用十九數,而** 列其管爲簫,聚其管爲笙。 鳳凰于飛, 簫則象之; 鳳凰 戾止, 笙則象之。 故內皆

志 第 八 + 樂 JU

生也。 皆用匏,而抖造十三簧者,以象閨餘。 九簧者,以象九星。 物得陽而生,九者,陽數之極也。 十者,土之成數;三者,木之生數:木得土而 七簧者,以象七星。 笙之 能

形若鳥斂翼,鳥,火禽,火數七也。

土部有一:日櫄。其說以謂:

革部十有二:日晉鼓,日建鼓,日鼗鼓,日靁鼓,日靁鼗,日霊鼓,日霊鼗,日路鼓,日路 應鐘。 八音取聲相同者,惟壎、箎爲然。壎、箎皆六孔而以五竅取聲。 釋詩者以燻、箎異器而同聲,然八音孰不同聲,必以燻、箎爲况?嘗博詢其旨, 二者,其竅盡合則爲黃鐘,其竅盡開則爲應鐘,餘樂不然。 十二律始於黃鐘,終於 故惟櫄、箎相應

發,日雅鼓,日相鼓,日搏拊。其說以謂:

官以晉鼓鼓金奏,陽爲陰唱也。建鼓,少昊氏所造,以節衆樂。 聲以祀天也;以靈鼓鼓社祭,以天爲神,則地爲靈也;以路鼓鼓鬼享,人道之大也。 柷將之; 賜伯、子、男樂,以鼗將之。 商貫之以柱,謂之楹鼓;周縣而擊之,謂之縣鼓。鼗者,鼓之兆也。 而 :後進者,雷發聲而後羣物皆鳴也, 鼓復用金以節樂者,雷收聲而後蟄蟲坯戶也。 凡言樂者,必日鐘鼓,蓋鐘爲秋分之音而屬陰,鼓爲春分之音而屬陽。金奏待鼓 **柷先衆樂,鼗則先鼓而已。以蠶鼓鼓天神,因天** 夏加四足,謂之足鼓; 天子錫諸侯樂,以 {周

以舞者迅疾,以雅節之,故曰雅鼓。相所以輔相於樂,今用節舞者之步,故曰相鼓。

歌今奏擊拊,以革爲之,實之以糠,升歌之鼓節也。

木部有二:日柷,日敔。其說以謂.

者,二六之數,陽窮而以陰止之。」 故爲衆樂之倡,而外飾以山林物生之狀。 陰之下,象其卦之形也。 『震,起也。艮,止也。』柷、敔之義,如斯而已。柷以木爲底,下實而上虚。 刻,三九陽數之窮。憂之以竹,裂而爲十,古或用十寸,或裂而爲十二,陰數。十二 柷之作樂, 敔之止樂, 漢津嘗問於李良, 良曰:「聖人制作之旨, 皆在場中。 擊其中,聲出虛,爲衆樂倡。 艮位寅,爲虎,虎伏則以象止樂。 震爲雷,雷出地奮,爲春分之音, 震一陽在一 背有二十

微矣, 又有度、量、權、衡四法,候氣、運律、教樂、運譜四議,與律曆、運氣或相表裏,甚精 茲獨採其言樂事顯明者。凡爲書二十卷。 說者以謂察京使昺爲緣飾之,以布告天下

云。

貢 廟、太社、太稷並爲大祠,今太社、太稷登歌而不設宮架樂舞,獨爲未備,請迎神、送神、詣 士,例有宴設,名曰『鹿鳴』,乞於斯時許用雅樂, 政和二年,賜貢士聞喜宴于辟廱,仍用雅樂,罷瓊林苑宴。 易去倡 優淫哇之聲。」八月,太常言:「宗 兵部侍郎劉煥言:「州郡歲

**罍洗、歸復位、奉俎、退文舞、迎武舞、亞終獻、望燎樂曲,並用宮架樂,設於北墉之北。」詔** 

皆從之。

三年四月,議禮局上親祠登歌之制:大朝會同

簫、匏工並立於午階之東西。太廟則於泰階之東西,宗祀則於兩階之間,大朝會則於丹墀香案之東西。樂 會,和笙在篴南。塤一,在篴南。大朝會在箎南。閏餘匏一,簫一〔七〕,各在巢笙南。又於午階之 則於東階之西,大朝會則於丹墀香案之東。設篴二、箎一、巢笙二、和笙二,爲一列,西上。 西,東向。樂正紫公服,大朝會服絳朝服,方心曲領、緋白大帶、金銅革帶、烏皮履。樂工黑介幘,執 瑟四,在金鐘之南,西上;玉磬之南亦如之,東上。又於午階之東,太廟則於泰階之東,宗祀 稍東。搏拊二:一在柷北,一在敔北,東西相向。一弦、三弦、五弦、七弦、九弦琴各一, 壓人平巾幘"並緋繡鸞衫、白絹夾袴、抹帶。 大朝會同, 正二人在鐘、磬南,歌工四人在敔東,俱東西相向。執麾挾仗色掌事一名,在樂虡之 西。鐘、磬、柷、敔、搏拊、琴、瑟工各坐於壇上,太廟、宗祀、大朝會則於殿上。塤、箎、笙、篴、 二,爲一列,東上。塤一,在篴南。七星匏一、九星匏一,在巢笙南。簫一,在九星匏 太廟則於泰階之西,宗祀則於西階之東,大朝會則於丹墀香案之西。設遂二、第一、巢笙二、和笙 金鐘一,在東;玉磬一,在西:俱北向。 柷一,在金鐘北,稍西; 敔一,在玉磬北,

又上親祠宮架之制:景靈宮、宣德門、大朝會附:

之, 東向。 西方, 特聲起北, 鎛鐘間之, 西向。 南方, 特磬起西, 鎛鐘間之; 北方, 鎛鐘 起西,特磬間之:皆北向。景靈宮、天興殿轉鐘、編鐘、編磬如每歲大祠宮架陳設。 鐘間之,西向。南方,編磬起西,編鐘間之;北方,編鐘起西,編磬間之:俱北向。設十 二鐏鐘、特磬於編架內,各依月律。 四方各鎛鐘三、特磬三。 東方,鎛鐘起北,特磬間 四方各設編鐘三、編磬三。東方,編鐘起北,編磬間之,東向。西方,編磬起北,編

布七, 右十有六。 雷鼓、雷鼗各一, 在左; 又雷鼓、雷鼗各一, 在右:地祇:鹽鼓、鹽鼗各二。太廟 提一十有八; 宣德門、朝會二十。 次,篴二十有八:並分左右。 宣德門篴三十六。朝會三十三: 左十 朝會三十。次,等二十;次,凭二十有八;宣德門三十六。朝會箎三十三:左十有七,右十有六。次, 分左右。宣德門三十二。次,匏笙三,在巢笙之間,左二、右一。次,簫二十有八;宣德門、大 左各十有二,右各十有一。宣德門七弦、九弦各二十五,並左十有三,右十有二。次,巢笙二十有八, 弦琴一十有八:喧應門二十。並分左右。次,七弦琴二十有三;次,九弦琴二十有三:並 柷一,在道東; 敔一,在道西。設瑟五十二,朝會五十六。宣德門五十四。列爲四行:二行在 柷東,二行在敔西。 次,一弦琴七,左四右三。 次,三弦琴一十有八; 宣德門二十。 次,五 植建鼓、鞞鼓、應鼓於四隅,建鼓在中,鞞鼓在左,應鼓在右。設柷、敔於北架內:

路鼓〔六〕、路鼗各二。大朝會晉鼓二。宣德門不設。並在三弦、五弦琴之間,東西相向。 晉鼓一,在

匏笙間,少南北向。

登歌執麾人服。 大朝會同樂正朝服。 東西相向、列爲四行、左右各二行。樂師四人、在歌工之南北、東西相向。 在晉鼓之左右,北向。執麾挾仗色掌事一名,在樂虡之右, 副樂正二人在柷、敔之前,北向。歌工三十有二,宣德門四十。朝會三十有六。次柷、敔, 樂師緋公服, 朝會同。 運譜綠公服,大朝會介櫝、絳韝衣、白絹抹帶。 東向。 副樂正 樂工執塵人並同 同樂正服, 運譜二人,

又上親祠二舞之制:大朝會同。

武舞郎: 舞在其後。 **錞四人,奏金錞二人,鉦二人,相二人,雅二人,各立於宮架之東西,北向,北上,武** 西。 右,各四佾。 銅革帶、烏皮履。 大朝會引文舞頭及文舞郎並進賢冠、黃鷺衫、銀褐裙、綠榼襠 若武舞則在執旌之前。 文舞六十四人, 並平巾幘、緋鸞衫、黃畫甲身、紫榼襠、豹文大口袴、起梁帶、烏皮鞾。 舞色長幞頭、抹額、紫繡袍。 引文舞二人, 執纛在前, 執籥翟;武舞六十四人,執干戚:俱爲八佾。文舞分立於表之左 引武舞,執旌二人,鼗二人,雙鐸二人,單鐸二人,鐃二人,持 東西相向。 引二舞頭及二舞郎,並紫平冕、阜繡鸞衫、金 舞色長(云)二人,在執纛之前, 引武舞人,武弁、 、革帶、鳥皮履; 緋繡鸞衫、 引武舞頭及 分東 金

抹額 紅 錦臂韝、白絹袴、金銅革帶、烏皮履。

## 又上大祠 、中祠登歌之制:

色掌事 緋繡鸞衫、白絹抹帶。 堂上。 堂、祠 南; 每歲大、中 用宮架, 弦琴各一 北, 則於殿下泰階之東,明堂、祠廟則於東階之西。 稍東。 巢笙 廟則於西階之東。 編 塤、箎、笙、篴、 卽登歌工人並坐。 鐘 ·祠 ,瑟一,在編鐘之南,西上。 名,在樂虡之西,東向。 受歌! \_\_, 搏拊二:一在柷北, , 在東; 在箎南; 鐘、磬、柷、敔、搏拊、琴、瑟工各坐於壇上,明堂、太廟、別廟於殿上,祠廟 編磬一 簫工並立於午階東西。 樂正二人在鐘、磬南, 三京帥府等每歲祭社稷,祀風師、雨師、雷神,釋奠文宣王,用登歌樂,陳設樂器並 簫一,在塤南。 一,在西:俱北向。 一在敔北"俱東西 樂正公服,執麾挾仗色掌事 設篴一、箎一、塤一,爲一 編磬之南亦如之,東上。 午階之西亦如之,東上。 歌工 柷一,在編鐘之北,稍西, 敔一,在編磬之 太廟、別廟於太階之東西,明堂、祠 四人在敔 相向(10)。 東,俱東 列,西上。 平 弦、三弦、五弦、七弦、九 壇下午階之東,太廟、別 rþj 太廟、別廟則於泰階之西,明 帻, 西相向。 樂工 廟於兩階之間,若不 和笙 黑 ※介 幘 執麾挾仗 在篴

於

廟

並

# 又上大祠宫架、二舞之制:

四方各設鎛鐘三,各依月律。 編鐘一,編磬 北方,應鐘起西,編鐘次之,黃鐘

向。 姑洗次之,皆東向。南方,仲呂起東,編鐘次之,魏賓次之,編磬次之,林鐘次之,皆北 次之,編磬次之,大呂次之,皆北向。 西方,夷則起南,編鐘次之,南呂次之,編磬次之,無射次之,皆西向。設十二特 東方,太簇起北,編鐘次之,夾鐘次之,編磬次之,

磬,各在鏄鐘之內。

北向。 樂一面。 服 挾仗色掌事 篴各四,爲四列,在雷鼓之後;若地祇即在靈鼓後,太廟、別廟在路鼓後。 晉鼓一,在篴之後:俱 絃、三絃、五絃、七絃、九絃琴各二,各爲一列。 同登歌樂工。凡軒架之樂〇三三面,其制,去宮架之南面;判架之樂二面,其制,又去軒架之北面;特架之 地祇以靈鼓、靈鼗,太廟、別廟以路鼓、路鼗。 植建鼓、鞞鼓、應鼓於四隅。設柷、敔於北架內,柷在左,敔在右。雷鼓、雷鼗各 文武二舞並同親祠,惟二舞郎並紫平冕、皂繡袍、銀褐裙、白絹抹帶,與親祠稍 副樂正二人在柷、敔之北。歌工八人,左右各四,在柷、敔之南,東西相向。執麾 一名,在宮架西,北向。 副樂正本色公服,執麾挾仗色掌事及樂正平 分東西,在歌工之側(三)。瑟二,在柷東。 敔西亦如之。 巢笙、簫、竽CEE、箎、塤、 市幘,

韶並頒行。

異

五 月,帝御崇政殿,親按宴樂,召侍從以上侍立。詔曰:「大晟之樂已薦之郊廟,而未施

類 副。 或 塤、箎、匏、笙、石磬之類已經按試者,大晟府畫圖疏說頒行,敎坊、鈞容直、開封府各頒降二 者,並令大晟府刊行,後續有譜,依此。其宮、商、羽調曲譜自從舊,新樂器五聲、八音方全。 共之,可 於宴變。 與其 別 開 爲 曲 他 封 以所 名,悉行禁止,違者與聽者悉 .聲,或移改增損樂器,舊來淫哇之聲,如打斷、哨笛、呀鼓、十般舞、小鼓腔、小笛之 府用所頒樂器,明示依式造粥,教坊、鈞容直及中外不得違。 比 進樂頒之天下,其舊樂悉禁。」於是令尚書省立法,新徵、角二調曲 有司,以大晟樂播之教坊,試於殿庭,五聲旣具,無惉懘焦急之聲, 坐 **声**。 今輒高 下其聲句 譜已經按試 嘉與天下

增入。 皂綠,紳帶,佩 八 月,大晟府奏,以 詔 頒降天下。 玉。」從劉 九月、詔:「大晟樂頒於太學、辟廱,諸生習學,所服冠以弁,袍以素紗、 公雅樂中 昺 製也 聲播 於宴樂,舊闕徵、角二調,及無土、石、匏三音,今樂並已

作, 宮而生,以羽爲相; 角而 生,以商 得初 生, **呙又上言曰:「五** 爲 以宮爲相; 而 相 生,以徵 若用 爲相; 若用 若用徵則刑, 角則 行之氣,有生有剋,四時之禁,不可不頒示天下。 刑 羽 若用商 則 用羽 刑, 則 則戰,故季 用角則戰, 用 刑,用宮則 商 則 戦, 夏土王,宜 故秋禁徵、角。 故夏禁商、 、戰、故 春禁宮、 一禁角、 羽。 盛德 商 盛德在水, 羽。 盛德 盛德 在 士; 在 在 宮聲 羽聲乃作, 盛德· 金, 火, 在木, 徵 商 歺 作, 聲 聲乃作,得 乃作, 角聲乃 得商而 得徵 得 而

明 親灑宸翰,發爲詔旨,淫哇之聲轉爲雅正,四時之禁亦右所頒,協氣則粹美,繹如以成。」詔 生,以角爲相 者也。 作樂本以導和,用失其宜, 一、若用宮則刑、用徵則戰、故多禁宮、徵。 「頒降。 則反傷和氣。 夫 淫 此三代之所共行,另分所載,深切著 哇殽雜,干犯四時之氣久矣。

則 爲 仙呂宮之類。 匹 年 正 月,大晟府言:「宴樂諸宮調多不正,如以無射爲黃鐘宮,以夾鐘爲中呂宮,以夷 又加 越調、雙調、大食、小食,皆俚俗所傳,今依月律改定。」詔 [4

令大晟府置圖

得珍瑞名數,分命儒臣作爲頌詩,協以新律,薦之郊廟,以告成功。 井 大晟府編集八十四調并圖譜,令劉昺撰以爲宴樂新書。」十月,臣僚乞以崇寧、大觀、政 造 金鐘,專用於明堂。」又詔:「大晟雅樂,頃歲已命儒臣著樂書, 六年,詔:「先帝嘗命儒臣肇造玉磬,藏之樂府,久不施用,其令略 韶送禮 獨宴樂未有 加磨礱, 制 局 紀述。 俾與律合。 和所 其令

{趾 大晟府撰樂譜辭。」詔許教習,仍賜樂譜 、쀓熯、鵲巢、鹿鳴、文王、清廟之詩。」詔 七年二月, 典樂裴宗元言:「乞按習虞書賡載之歌, 印。 中書省言:「高麗, 夏五子之歌, 賜雅樂 商 之郷。 八三三 乞習教聲律、 周之關雎、鱗

謂之羽舞。 月,議禮局言:「先王之制 武舞之大,用干、戚;武舞之小,則有干無戚,謂之干舞。 舞有 小 大:文舞之大,用羽、籥; 文舞之小, 武舞又有戈舞焉,而 則 有 羽 無

志

戈不用於大舞。 近世 武舞以戈配干,未嘗用戚。 乞武舞以戚配干,置戈不用,庶協古制

鐘爲鎛、一大磬爲特磬,以爲衆聲所依。」詔 編鐘、編磬相須爲用者也。 混爲一器,復於樂架編鐘、編磬之外,設鎛鐘十二,配十二辰,皆非是。 保,和平出焉。 角、徵、羽爲鈞,則謂之小鈞,其聲緬,故用鐘以昭其大,而不用鏬。 二辰矣,復爲鎛鐘十二以配之,則於義 器也;鎮,小鐘也。 又言:「伶州鳩曰:『大鈞有鎛無鐘,鳴其細也; 是鎛、鐘兩器,其用不同,故周人各立其官。後世之鎛鐘,非特不分大小,又 以宮、商爲鈞,則謂之大鈞,其聲大,故用 編鐘、編磬,其陽聲六,以應律;其陰聲六,以應呂 Go。 重複。乞宮架樂去十二鎛鐘,止設一大鐘爲鐘、一小 印 細 鈞有鐘無鎛,昭其大也。』然則鐘 鎛以鳴其細,而 然後 蓋鎛鐘猶之特磬,與 細大不踰, 不用鐘 旣應十 聲應相 以

各有大樂宮架,自來明堂就用大慶殿大朝會宮架。今明堂肇建,欲行剏置。」 義 ि 四月、禮制局言:「尊祖配天者、郊祀也;嚴父配天者、明堂也。 則明堂宜同郊祀,用禮天神六變之樂,其宮架赤紫,用雷鼓、雷鼗。 所以來天神而禮之,其 又圜丘方澤,

宮、南呂爲商、林鐘爲角、仲呂爲閨徴、姑洗爲徵、太簇爲羽、黃鐘爲閏宮。旣而中書省言 | 聲、六律、十二管還相爲宮,若以左旋取之,如十月以應鐘爲宮,則南呂爲商、林鐘爲角、 十月,皇帝御明堂平朔左个,始以天運政治頒于天下。 是月也,凡樂之聲,以應鐘爲

左旋取之,非是。欲以本月律爲宮,右旋取七均之法。」從之。仍改正詔書行下。 則當用大呂爲商、夾鐘爲角、仲呂爲閨徵、蕤賓爲徵、夷則爲羽、無射爲閨宮。 仲呂爲閏徵、姑洗爲徵、太簇爲羽、黃鐘爲閏宮,若以右旋七均之法,如十月以應鐘爲宮, 明堂頒朔,用

自是而後,樂律隨月右旋。

簇爲商、姑洗爲角、裝賓爲閨徵、林鐘爲徵、南呂爲羽、應鐘爲閏宮。 仲多之月,皇帝御明堂,南面以朝百辟,退坐于平朔,授民時。 樂以黃鐘爲宮、太 調以羽,使氣適

夷則爲徵、無射爲羽、黃鐘爲閨宮口也。客氣少陰火,調以羽,尙羽而抑徵 季冬之月,御明堂平朔右个。 樂以大呂爲宮、夾鐘爲商、仲呂爲角、林鐘爲閨徵、

南呂爲徵、應鐘爲羽、大呂爲閨宮。客氣少陽相火,與歲運同,火氣太過,調宜羽,致 孟春之月,御明堂青陽左个。 樂以太簇爲宮、姑洗爲商、穀賓爲角、夷則爲閨徵、

爲徵、黃鐘爲羽、太簇爲閨宮。 調以羽。 仲春之月,御明堂青陽。 樂以夾鐘爲宮、仲呂爲商、林鐘爲角、南呂爲閏徵、無射

季春之月,御明堂青陽右个云。 樂以姑洗爲宮、裝賓爲商、夷則爲角、無射爲閏

志

徵 應鐘爲徵、大呂爲羽、夾鐘爲閨宮。 客氣陽明,尚徵以抑金。

孟夏之月,御明堂左个。 樂以仲呂爲宮、林鐘爲商、南呂爲角、應鐘爲閏徵、 黄鐘

爲徵、太簇爲羽、姑洗爲閨宮。 調宜尙徵。

仲夏之月,御明堂。 樂以裝賓爲宮、夷則爲商、無射爲角、黃鐘爲閏徵、大呂爲徵、

夾鐘爲羽、仲呂爲閨宮。 客氣寒水,調宜尚宮以抑之。

季夏之月,御明堂右个。 樂以林鐘爲宮、南呂爲商、應鐘爲角、大呂爲閏徵、太簇

爲徵、姑洗爲羽、穀賓爲閨宮。 調宜尙宮,以致其和

孟秋之月, 御明堂總章左个。 樂以夷則爲宮、無射爲商、黃鐘爲角、太簇爲閨徵、

夾鐘爲徵、仲呂爲羽、林鐘爲閨宮。 調宜尚 商

仲秋之月, 御明堂總章。 樂以南呂爲宮、應鐘爲商、大呂爲角、夾鐘爲閏徵、 姑洗

爲徵、穀賓爲羽、夷則爲閨宮。 調宜尙商

仲 ·呂爲徵、林鐘爲羽、南呂爲閏宮。 季秋之月, 御明堂總章右个。 樂以無射爲宮、 調 宜尚初,以致其平 黃鐘爲商、 太簇爲角、姑洗爲閨徵、

閏 月, 御 明堂,闔 左 扉。 樂以其月 之律。

+ 月, · 知永興軍席旦言三太學、辟廱士人作樂,皆服士服,而外路諸生尚衣襴幞,

下有司考議,爲圖式以頒外郡。」

書。」詔可。攸又乞取已頒中聲樂在天下者。 本律正聲皆不得預。欲乞廢中聲之樂,一奠帝律,止用正聲,協和天人,刊正訛謬,著於樂 黃鐘爲正聲,易大呂爲中聲之黃鐘,是帝律所起,黃鐘常不用而大呂常用也。 律進呂,爲害斯大,無甚於此。 今來宗祀明堂,緣八月中氣未過,而用中聲樂南呂爲宮,則 聲得正氣則用之,中聲得中氣則用之」,是多至祀天、夏至祭地,常不用正聲而用中聲也。以 大呂律矣,易其名爲黃鐘中聲,不唯紛更帝律,又以陰呂臣聲僭竊黃鐘之名。若依樂書『正 當有二。况帝指起律,均法一定,大呂居黃鐘之次,陰呂也,臣聲也。今滅黃鐘三分,則入 也。考閱前古,初無中、正兩樂。若以一黃鐘爲正聲,又以一黃鐘爲中聲,則黃鐘君聲,不 聲樂。今看詳古之神瞽考中聲以定律,中聲謂黃鐘也,黃鐘卽中聲,非別有一中氣之中聲 聲得正氣則用之,中聲得中氣則用之。』自八月二十八日,已得秋分中氣,大饗之日當用中 八年八月,宣和殿大學士蔡攸言:「九月二日,皇帝躬祀明堂,合用大樂。 抑陽扶陰,退 按樂書:『正

宣和元年四月,攸上書:

,太、正、少鐘三等。舊制,編鐘、編磬各一十六枚,應鐘之外,增黃鐘、大呂、太簇、夾 奉詔製造太、少二音登歌宮架,用於明堂,漸見就緒,乞報大晟府者凡八條

四清聲。今旣分太、少,則四清聲不當兼用,止以十二律正聲各爲一架。

其二,太、正、少琴三等。舊制,一、三、五、七、九弦凡五等。今來討論,並依律書所載, 止用五弦。弦大者爲宮而居中央,君也。商張右傍,其餘大小相次,不失其序,以爲

太、正、少之制,而十二律舉無遺音。其一、三、五、七、九弦,太、少樂內更不製造。

其三,太、正、少籥三等。 謹按周官籥章之職,龡以迎寒暑。 王安石曰:「籥,三孔,律呂 正、少三等,用爲樂本,設於衆管之前。 於是乎生,而其器不行於世久矣。近得古籥,嘗以頒行。」今如爾雅所載,製造太、

其四,太正少篴、塤、箎、簫各三等。舊制,簫一十六管,如鐘磬之制,有四清聲。今旣 分太、少,其四清聲亦不合銀用,止用十二管。

其五,大晟匏有三色:一曰七星,二曰九星,三曰閏餘,莫見古制。 匏備八音,不可闕 數,今已各分太、正、少三等,而閏餘尤無經見,唯大晟樂書稱「匏造十三簧者,以 象閏餘。十者,土之成數;三者,木之生數:木得土而能生也。」故獨用黃鐘一清

聲。黃鐘清聲無應閏之理,今去閏餘一匏,止用兩色,仍改避七星、九星之名,止

其六,舊制有巢笙、竽笙、和笙。巢笙自黃鐘而下十九管,非古制度。其竽笙、和笙並

日七管、九管。

以正律林鐘爲宮,三笙合奏,曲用兩調,和笙奏黃鐘曲,則巢笙奏林鐘曲以應之, 宮、徴相雑。 器本宴樂,今依鐘磬法,裁十二管以應十二律,爲太、正、少三等,其

舊笙更不用。

其七、柷、敔、晉鼓、鎛鐘、特磬,雖無太、少,係作止和樂,合行備設。

其八,登歌宮架有搏拊二器,按虞書「憂擊鳴球,搏拊琴瑟。」王安石解曰:「或憂或擊,

或搏或拊。」與虞書所載乖戾。今欲乞罷而不用。

詔悉從之。

攸之弟條曰:

濁聲,陰也,地道也;中聲,其間,人道也。合三才之道,備陰陽之奇偶,然後四序可得 盛,度量權衡皆自是而出。又謂:「有太聲、有少聲。太者,清聲,陽也,天道也;少者, 而調,萬物可得而理。」當時以爲迂怪。 初,漢津獻說,請帝三指之三寸,三合而爲九,爲黃鐘之律。又以中指之徑圍爲容

中氣。 以太史公書黃鐘八寸七分琯爲中聲,奏之於初氣,班固書黃鐘九寸琯爲正聲,奏之於 |劉昺之兄||煒以曉樂律進,未幾而卒。||昺始主樂事,乃建白謂:太、少不合儒書。 因請帝指時止用中指,又不得徑圍爲容盛,故後凡制器,不能成劑量,工人但隨

律調之,大率有非漢津之本說者。

剏黃鐘爲兩律。 大晟府典樂。 及政和末,明堂成,議欲為布政調變事,乃召武臣前知憲州任宗堯換朝奉大夫為 宗堯至,則言太、少之說本出於古人,雖王朴猶知之,而劉昺不用,乃自 黄鐘,君也,不宜有兩。

于政事堂,執政心知其非,然不敢言,因用之於明堂布政,望鶴愈不至。 則圜鐘幾不及二寸。 律長四寸有半, 日少聲: 是為三黃鐘律矣。律與容盛又不翅數倍。 府典樂,遂不用中聲八寸七分琯,而但用九寸琯。又爲一律,長尺有八寸,曰太聲,一 蔡攸方提舉大晟府,不喜佗人預樂。有士人田爲者,善琵琶,無行,攸乃奏爲大晟 諸器大小皆隨律,蓋但以器大者爲太,小者爲少。 黄鐘旣四寸有半, 樂始成,試之

工附會,又上唐譜徵、角二聲,遂再命敎坊制曲譜,旣成,亦不克行而止。然政和徵招、預招 然其曲譜頗和美,故一時盛行於天下,然敎坊樂工嫉之如讎。其後,蔡攸復與敎坊用事樂 之,又作匏、笙、塤、箎,皆入夷部。至於黴招、角招,終不得其本均,大率皆假之以見徵音。 政和初,命大晟府改用大晟律,其聲下唐樂已兩律。然劉昺止用所謂中聲八寸七分琯爲 條又曰:「宴樂本雜用唐聲調,樂器多夷部,亦唐律。徵、角二調,其均自隋、唐間已亡。

遂傳於世矣。」

九具,狀制奇異,各有篆文。驗之莠工記,其制正與古合。令樂工擊之,其聲中律之無射。 一年八月,罷大晟府製造所丼協律官。四年十月,洪州奏豐城縣民鋤地得古鐘,大小

繪圖以聞。

布政閏月體式、景陽鐘丼虡、九鼎皆亡矣。 人並罷。」靖康二年,金人取汴,凡大樂軒架、樂舞圖、舜文二琴、敎坊樂器、樂書、樂章、明堂 七年十二月,金人敗盟,分兵兩道入,詔革弊事,廢諸局,於大晟府及教樂所、敎坊額外

#### 校勘記

- [] 又詔曰 據本書卷二○徽宗紀、宋會要樂五之二○,此係大觀元年五月韶,志舛入上年。
- (三)八寸七分 原作「八寸七寸」,據本卷下文改。
- 其圖十二律應二十八宿以此 「此」原作「北」。按上下文例都以「以此」結句、「北」與「此」形近 易訛,下句又和漢書卷二六天文志「斗爲帝車,運於中央,臨制四海」合,故改。
- 其圖十二律鐘正聲以此 「鐘正聲」三字原脫,按本卷上文敍目有此三字,因補。
- **三** 絲部有五 文內一弦琴、三弦琴、五弦琴、七弦琴、九弦琴和瑟共六種,疑「五」爲「六」之誤。
- **公** 竹部有三曰長箋 文內有籥,合篴、箎、簫爲四,疑「三」爲「四」之誤。又「曰長篴」下疑脫「曰籥」

志

二字。

(七) 簫一 「一」字原脫,據宋會要樂五之二一、通考卷一四〇樂考補。

(只) 路鼓 原脫,據五禮新儀卷六、通考卷一四〇樂考補

(九) 舞色長 「長」字原脫,據下文和宋會要樂五之二二補。

(10) 俱東西相向 「相」字原脫,據同上書同卷頁補。

=在歌工之側 五禮新儀卷六作「敔工之南」。「側」,宋會要樂五之二四和通考卷一 四〇樂考都作

南」。

 $\cong$ 「簫」字原脫,據宋會要樂五之二四、五禮新儀卷六補

軒架之樂 「樂」原作「架」,據宋會要樂五之二四、通考卷一四〇樂考改。

今輒高下其聲 「今」原作「令」。 通考卷一三〇樂秀此語作「今樂敢高下其聲」,按文義作「今」

是,據改。

□ 高麗賜雅樂 玉海卷一○五作「賜高麗雅樂」。

증 其陰聲六以應呂 「其陰聲六以應」六字原脫,據宋會要樂五之二五補。

<del>을</del> 黄鐘 爲 誾 宫 「黄」原作「夾」,誤。 樂以大呂爲宮,閏宮應是黃鐘,故改。

(12) 青陽右个 「右」原作「左」,據禮記月令改。

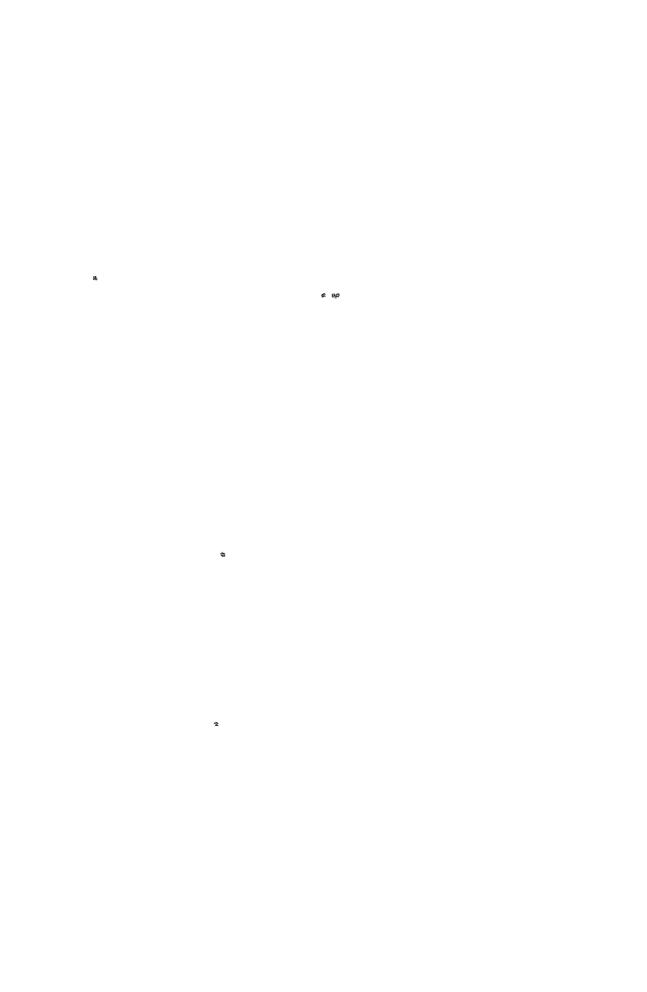

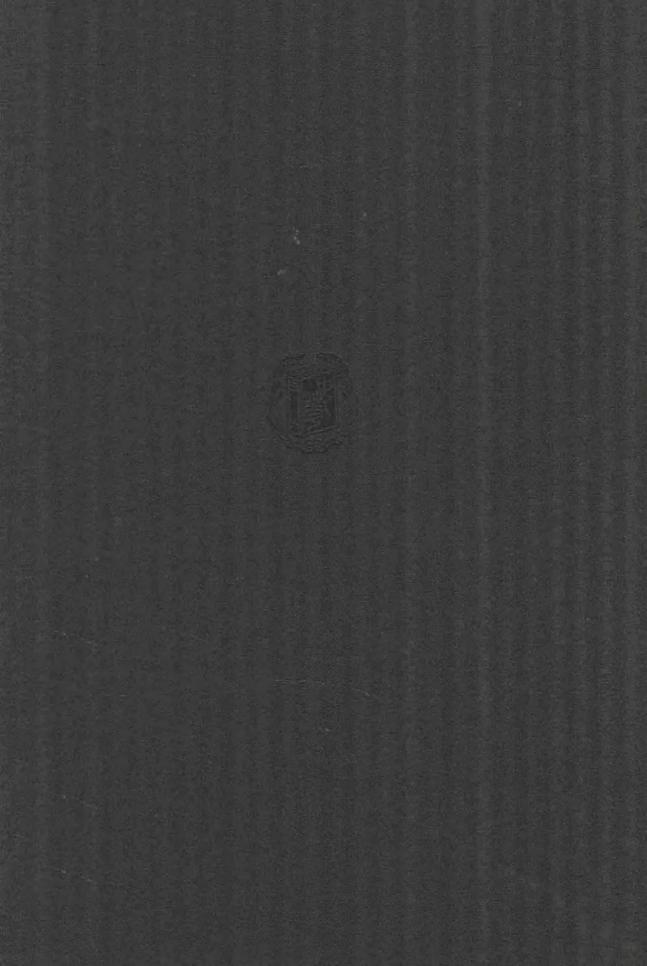